斜陽

太宰治

朝、 食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母さま

スウプに何か、イヤなものでも入っていたのかしら、

が、 と思った。 「あ」 「いいえ」 「髪の毛?」 と幽かな叫び声をお挙げになった。 お母さまは、 何事も無かったように、またひらりと

うしてお顔を横に向けたまま、またひらりと一さじ、 に向け、 スウプを小さなお唇のあいだに滑り込ませた。ヒラリ、 一さじ、 お勝手の窓の、 スウプをお口に流し込み、すましてお顔を横 満開の山桜に視線を送り、

婦人雑誌などに出ているお食事のいただき方などとは、 てんでまるで、違っていらっしゃる。弟の直治がいつ という形容は、お母さまの場合、決して誇張では無い。

お酒を飲みながら、姉の私に向ってこう言った事

がある。

「爵位があるから、貴族だというわけにはいかないん 爵位が無くても、天爵というものを持っている

いる。 きしょう、タキシイドなんか着て、なんだってまた、 き番頭よりも、 を挙げて)あんなのは、まったく、新宿の遊廓の客引 けは持っていても、貴族どころか、賤民にちかいのも 立派な貴族のひともあるし、おれたちのように爵位だ タキシイドなんかを着て来る必要があるんだ、それは 、だも、 かたのお名前を挙げて)の兄貴の結婚式に、あんち 岩島なんてのは(と直治の学友の伯爵のお名前 柳井(と、やはり弟の学友で、子爵の御次男 もっとげびてる感じじゃねえか。こな

ゴザイマスルという不可思議な言葉をつかったのには、

まあいいとして、テーブルスピーチの時に、あの野郎、

ぜんぜん無関係なあさましい虚勢だ。高等御下宿と書 げっとなった。気取るという事は、上品という事と、

も、 よ。おれたちの一族でも、ほんものの貴族は、まあ、 な岩島みたいな下手な気取りかたなんか、しやしない とでもいったようなものなんだ。しんの貴族は、あん ママくらいのものだろう。あれは、ほんものだよ。か いてある看板が本郷あたりによくあったものだけれど じっさい華族なんてものの大部分は、高等御乞食

なわねえところがある」

の上にすこしうつむき、そうしてスプウンを横に持っ

スウプのいただきかたにしても、私たちなら、

お 皿き

ら、スウプをお唇のあいだに流し込むのである。そう らりひらりと、まるで小さな翼のようにスプウンをあ とでも形容したいくらいに軽く鮮やかにスプウンをお ンを横にしてさっと掬って、それから、 燕 のように、 お顔をしゃんと挙げて、お皿をろくに見もせずスプウ くテーブルの縁にかけて、上体をかがめる事も無く、 てスウプを掬い、スプウンを横にしたまま口元に運ん 口と直角になるように持ち運んで、スプウンの尖端か でいただくのだけれども、お母さまは左手のお指を軽 無心そうにあちこち傍見などなさりながら、ひ

つかい、スウプを一滴もおこぼしになる事も無いし、

ず、 物は、 それは所謂正式礼法にかなったいただき方では無いか 謂正式礼法どおりの陰気ないただき方をしているので にあんなに軽く無雑作にスプウンをあやつる事が出来 思議なくらいにおいしいものだ。けれども、私は直治 それこそほんものみたいに見える。また、事実、お飲 吸う音もお皿の音も、ちっともお立てにならぬのだ。 の言うような高等御乞食なのだから、お母さまのよう も知れないけれども、 仕方なく、あきらめて、お皿の上にうつむき、 口に流し込むようにしていただいたほうが、不 私の目には、とても可愛らしく、

ある。

所

頗る礼法にはずれている。お肉が出ると、ナイフとサッジ 召し上がっていらっしゃる。また、骨つきのチキンな それからナイフを捨て、フオクを右手に持ちかえ、そ の一きれ一きれをフオクに刺してゆっくり楽しそうに フオクで、さっさと全部小さく切りわけてしまって、 スウプに限らず、お母さまの食事のいただき方は、

ど、私たちがお皿を鳴らさずに骨から肉を切りはなす

のに苦心している時、お母さまは、平気でひょいと指

お母さまがなさると、可愛らしいばかりか、へんにエ

はなして澄ましていらっしゃる。そんな野蛮な仕草も、

先で骨のところをつまんで持ち上げ、お口で骨と肉を

すか。 違ったものである。骨つきのチキンの場合だけでなく、 ひょいと指先でつまんで召し上る事さえ時たまある。 お母さまは、ランチのお菜のハムやソセージなども、 ロチックにさえ見えるのだから、さすがにほんものは 「おむすびが、どうしておいしいのだか、知っていま あれはね、人間の指で握りしめて作るからです

に真似してそれをやったら、それこそほんものの乞食 思う事があるけれど、私のような高等御乞食が、下手

本当に、手でたべたら、おいしいだろうな、と私も

とおっしゃった事もある。

みたいなものをさえ感じる事がある。いつか、西片町 るが、つくづく私も、お母さまの真似は困難で、 図になってしまいそうな気もするので我慢している。 弟の直治でさえ、ママにはかなわねえ、と言ってい 絶望

が、私はお母さまと二人でお池の端のあずまやで、お

のおうちの奥庭で、秋のはじめの月のいい夜であった

お支度がどうちがうか、など笑いながら話合っている 月見をして、 狐 の嫁入りと 鼠 の嫁入りとは、お嫁の

お母さまは、つとお立ちになって、あずまや

萩の白い花のあいだから、もっとあざやかに白いお顔 の傍の萩のしげみの奥へおはいりになり、それから、

ててごらん」 をお出しになって、少し笑って、 「かず子や、お母さまがいま何をなさっているか、 「お花を折っていらっしゃる」 とおっしゃった。 あ

「おしっこよ」 と申し上げたら、小さい声を挙げてお笑いになり、

が、けれども、私などにはとても真似られない、しん

ちっともしゃがんでいらっしゃらないのには驚いた

とおっしゃった。

から可愛らしい感じがあった。

さが、本当に可愛らしく、私のお母さまなども、その 平気でおしっこをしていたという事を知り、その無心 れど、こないだ或る本で読んで、ルイ王朝の頃の貴婦 人たちは、宮殿のお庭や、それから廊下の隅などで、 けさのスウプの事から、ずいぶん脱線しちゃったけ

ろうかと考えた。 ようなほんものの貴婦人の最後のひとりなのではなか

さて、けさは、スウプを一さじお吸いになって、あ、

ずねすると、いいえ、とお答えになる。 と小さい声をお挙げになったので、髪の毛? とおた 「塩辛かったかしら」

みたいに作ったもので、もともとお料理には自信が無 た罐詰のグリンピイスを裏ごしして、私がポタージュ いので、お母さまに、いいえ、と言われても、なおも、 けさのスウプは、こないだアメリカから配給になっ

はらはらしてそうたずねた。 「お上手に出来ました」 お母さまは、まじめにそう言い、スウプをすまして、

頃にならなければ、おなかがすかないので、その時も、 がりになった。 それからお海苔で包んだおむすびを手でつまんでおあ 私は小さい時から、朝ごはんがおいしくなく、十時

黙って私のお食事の仕方を見ていらして、 朝日の当っている壁にお背中をもたせかけ、しばらく 食事を全部すましてしまって、そっとお立ちになり、 まるで小鳥に餌をやるような工合いにお口に押し込み、 る時のスプウンみたいに、お箸をお口と直角にして、 けらをお箸でつまみ上げ、お母さまがスウプを召し上 込み、ぐしゃぐしゃにこわして、それから、その一か たいぎで、おむすびをお皿に載せて、それにお箸を突 のろのろといただいているうちに、お母さまはもうお スウプだけはどうやらすましたけれども、食べるのが

「かず子は、まだ、駄目なのね。朝御飯が一番おいし

くなるようにならなければ」 とおっしゃった。

「そりゃもう。私は病人じゃないもの」

「お母さまは? おいしいの?」

「かず子だって、病人じゃないわ」

お母さまは、 淋しそうに笑って首を振った。 「だめ、だめ」

私は五年前に、肺病という事になって、寝込んだ事

事を私は知っている。けれども、お母さまのこないだ があったけれども、あれは、わがまま病だったという の御病気は、あれこそ本当に心配な、哀しい御病気だっ

しゃる。 た。だのに、お母さまは、私の事ばかり心配していらっ 「あ」

と私が言った。

「なに?」

とこんどは、 お母さまのほうでたずねる。

じて、うふふと私が笑うと、お母さまも、にっこりお 顔を見合せ、何か、すっかりわかり合ったものを感

笑いになった。 あの奇妙な、あ、という幽かな叫び声が出るものなの 何か、たまらない恥ずかしい思いに襲われた時に、

だ。 お母さまの場合は、どうなのだろう。まさかお母さま らなくなり、 の離婚の時の事が色あざやかに思い浮んで来て、たま 私のような恥ずかしい過去があるわけは無し、 私の胸に、いま出し抜けにふうっと、六年前の私 思わず、あ、と言ってしまったのだが、

や、

それとも、

何か。

しょう? どんな事?」

「いいえ」

「私の事?」

「忘れたわ」

「お母さまも、さっき、

何かお思い出しになったので

「直治の事?」

ーそう」

と言いかけて、首をかしげ、

「かも知れないわ」 とおっしゃった。

弟の直治は大学の中途で召集され、南方の島へ行っ

悟している、とおっしゃっているけれども、私は、 先が不明で、 たのだが、消息が絶えてしまって、終戦になっても行 お母さまは、もう直治には逢えないと覚 そ

るとばかり思っている。 んな、「覚悟」なんかした事は一度もない、きっと逢え

こって、ほとんど不良少年みたいな生活をはじめて、 ウプをいただいて、直治を思って、たまらなくなった。 もっと、直治に、よくしてやればよかった」 「あきらめてしまったつもりなんだけど、おいしいス 直治は高等学校にはいった頃から、いやに文学に

だ。それだのにお母さまは、スウプを一さじ吸っては どれだけお母さまに御苦労をかけたか、わからないの

直治を思い、あ、とおっしゃる。私はごはんを口に押

し込み眼が熱くなった。 「大丈夫よ。直治は、大丈夫よ。直治みたいな悪漢は、

なかなか死ぬものじゃないわよ。死ぬひとは、きまっ

なんて、 「それじゃ、かず子さんは早死にのほうかな」 お母さまは笑って、 おとなしくて、綺麗で、 棒でたたいたって、死にやしない」 やさしいものだわ。 直治

すから、八十歳までは大丈夫よ」 「あら、どうして?私なんか、 と私をからかう。 悪漢のおデコさんで

大丈夫ね」 「そうなの? そんなら、お母さまは、九十歳までは 「ええ」 と言いかけて、少し困った。悪漢は長生きする。

麗なひとは早く死ぬ。お母さまは、お綺麗だ。けれど 長生きしてもらいたい。私は頗るまごついた。

も、

「意地わるね!」

と言ったら、下唇がぷるぷる震えて来て、涙が眼

からあふれて落ちた。

蛇の話をしようかしら。その四、五日前の午後に、

ばかり見つけて来たのである。 近所の子供たちが、お庭の垣の竹藪から、蛇の卵を十

「蝮の卵だ」 子供たちは、

うっかりお庭にも降りられないと思ったので、 と言い張った。私はあの竹藪に蝮が十匹も生れては、

「焼いちゃおう」

とからついて来る。 と言うと、子供たちはおどり上がって喜び、私のあ

やし、その火の中に卵を一つずつ投げ入れた。卵は、 竹藪の近くに、木の葉や柴を積み上げて、それを燃

枝を焰の上にかぶせて火勢を強くしても、卵は燃え そうもなかった。 なかなか燃えなかった。子供たちが、更に木の葉や小 下の農家の娘さんが、垣根の外から、

「何をしていらっしゃるのですか?」 と笑いながらたずねた。

「蝮の卵を燃やしているのです。蝮が出ると、こわい

んですもの」

「大きさは、どれくらいですか?」

「それじゃ、ただの蛇の卵ですわ。蝮の卵じゃないで 「うずらの卵くらいで、真白なんです」

しょう。生の卵は、なかなか燃えませんよ」 娘さんは、さも可笑しそうに笑って、去った。

しても卵は燃えないので、子供たちに卵を火の中から 三十分ばかり火を燃やしていたのだけれども、どう

墓標を作ってやった。 拾わせて、梅の木の下に埋めさせ、私は小石を集めて

「さあ、みんな、拝むのよ」

ぼって来ると、石段の上の、藤棚の蔭にお母さまが立っ して子供たちとわかれて、私ひとり石段をゆっくりの

私のうしろにしゃがんで合掌したようであった。そう

私がしゃがんで合掌すると、子供たちもおとなしく

ていらして、 「可哀そうな事をするひとね」

とおっしゃった。

- 蝮かと思ったら、ただの蛇だったの。けれど、ちゃ

ずかったかなと思った。 んと埋葬してやったから、大丈夫」 とは言ったものの、こりゃお母さまに見られて、

母さまが、お父上の枕元に細い黒い紐が落ちている お父上が西片町のお家で亡くなられてから、蛇をとて のを見て、何気なく拾おうとなさったら、それが蛇だっ も恐れていらっしゃる。お父上の御臨終の直前に、お お母さまは決して迷信家ではないけれども、十年前、

た。

さまと、和田の叔父さまとお二人きりで、お二人は顔

行ったかわからなくなったが、それを見たのは、お母

するすると逃げて、廊下に出てそれからどこへ

場に居合せていたのだが、その蛇の事は、だから、ちっ う、こらえて黙っていらしたという。私たちも、その を見合せ、けれども御臨終のお座敷の騒ぎにならぬよ とも知らなかった。

庭の池のはたの、木という木に蛇がのぼっていた事は、 私も実際に見て知っている。私は二十九のばあちゃん けれども、そのお父上の亡くなられた日の夕方、

だから、十年前のお父上の御逝去の時は、もう十九に

もなっていたのだ。 もう子供では無かったのだから、

十年経っても、その時の記憶はいまでもはっきりして 間違いは無い筈だが、私がお供えの花を剪りに、

先に、 にも、 きついていた。隣りの木犀にも、若楓にも、えにしだ お庭のお池のほうに歩いて行って、池の岸のつつじの ところに立ちどまって、ふと見ると、そのつつじの枝 つぎの山吹の花枝を折ろうとすると、その枝にも、ま 小さい蛇がまきついていた。すこしおどろいて、 藤にも、桜にも、どの木にも、どの木にも、

がまきついていたのである。けれども私には、そんな

逝去を悲しんで、穴から這い出てお父上の霊を拝んで にこわく思われなかった。蛇も、私と同様にお父上の

そうして私は、そのお庭の蛇の事を、お母さまにそっ

いるのであろうというような気がしただけであった。

畏怖の情をお持ちになってしまったようだ。 ぎらいというよりは、蛇をあがめ、おそれる、つまり まを、ひどい蛇ぎらいにさせたのは事実であった。 首を傾けて何か考えるような御様子をなさったが、べ たいへんなおそろしい事だったような気がして来て、 に違いないと思ったら、私も急に蛇の卵を焼いたのが さまはきっと何かひどく不吉なものをお感じになった とお知らせしたら、お母さまは落ちついて、ちょっと つに何もおっしゃりはしなかった。 蛇の卵を焼いたのを、お母さまに見つけられ、 けれども、この二つの蛇の事件が、それ以来お母さ お 母

美しい人は早く死ぬ、などめっそうも無い事をつい口 る日も忘れる事が出来ずにいたのに、けさは食堂で、 まいかと、心配で心配で、あくる日も、またそのあく この事がお母さまに或いは悪い祟りをするのではある

何だか自分の胸の奥に、お母さまのお命をちぢめる気 走って、あとで、どうにも言いつくろいが出来ず、 いてしまったのだが、朝食のあと片づけをしながら、 泣

味わるい小蛇が一匹はいり込んでいるようで、いやで

いやで仕様が無かった。

そうして、その日、私はお庭で蛇を見た。その日は、

とてもなごやかないいお天気だったので、私はお台所

籐椅子をはこび、そこで編物を仕様と思って、 蛇と同じだった。 生の上を、蛇が、ゆっくりゆっくり這っている。 集を取り出して来ようと思って、 た。 を持ってお庭に降りたら、庭石の笹のところに蛇がい の奥にしまってある蔵書の中から、ローランサンの画 にとりかかった。午後になって、 側にあがり、 以上深く考える事もせず、籐椅子を持って引返して縁 おお、いやだ。私はただそう思っただけで、それ 縁側に椅子を置いてそれに腰かけて編物 ほっそりした、上品な蛇だった。 私はお庭の隅の御堂 お庭へ降りたら、 籐椅子 朝の 私

お仕事をすませて、それからお庭の芝生の上に

いかにも物憂げにうずくまった。私はその時にも、た めるような恰好をしたが、しばらくすると、首を垂れ、 い焰のような舌をふるわせた。そうして、あたりを眺 て野ばらの蔭まで行くと、立ちどまって首を上げ、 女蛇だ、と思った。彼女は、芝生を静かに横切っ

だ美しい蛇だ、という思いばかりが強く、やがて御堂 に行って画集を持ち出し、かえりにさっきの蛇のいた

ところをそっと見たが、もういなかった。 夕方ちかく、お母さまと支那間でお茶をいただきな

がら、お庭のほうを見ていたら、石段の三段目の石の ところに、けさの蛇がまたゆっくりとあらわれた。

「あの蛇は?」 とおっしゃるなり立ち上って私のほうに走り寄り、

お母さまもそれを見つけ、

そう言われて、私も、はっと思い当り、 私の手をとったまま立ちすくんでおしまいになった。 「卵の母親?」

と口に出して言ってしまった。

「そう、そうよ」 お母さまのお声は、かすれていた。

私たちは手をとり合って、息をつめ、黙ってその蛇

を見護った。石の上に、物憂げにうずくまっていた蛇

うに石段を横切り、かきつばたのほうに這入って行っ よろめくようにまた動きはじめ、そうして力弱そ

いてくたりと椅子に坐り込んでおしまいになって、 と私が小声で申し上げたら、お母さまは、 溜息をつ

「けさから、お庭を歩きまわっていたのよ」

「そうでしょう? 卵を捜しているのですよ。可哀そ と沈んだ声でおっしゃった。

夕日がお母さまのお顔に当って、お母さまのお眼が 私は仕方なく、ふふと笑った。 ぜだか、そんな気がした。 蛇が、この悲しみが深くて美しい美しい母蛇をいつか、 うして私の胸の中に住む蝮みたいにごろごろして醜い 美しい蛇に、どこか似ていらっしゃる、と思った。そ ようなお顔は、飛びつきたいほどに美しかった。そう 青いくらいに光って見えて、その幽かに怒りを帯びた 食い殺してしまうのではなかろうかと、なぜだか、な 私は、 ああ、お母さまのお顔は、さっきのあの

私はお母さまの軟らかなきゃしゃなお肩に手を置い

理由のわからない身悶えをした。

お父上がお亡くなりになってから、私たちの家の経済 無条件降伏をしたとしの、十二月のはじめであった。 ちょっと支那ふうの山荘に引越して来たのは、 私たちが、東京の西片町のお家を捨て、伊豆のこの、 日本が

は、お母さまの弟で、そうしていまではお母さまのたっ

お世話して下さっていたのだが、戦争が終わって世の

和田の叔父さまが、もう駄目だ、家を売る

た一人の肉親でいらっしゃる和田の叔父さまが、全部

がいい、とお母さまにお言い渡しになった様子で、お

どこか田舎の小綺麗な家を買い、気ままに暮したほう

より他は無い、女中にも皆ひまを出して、

親子二人で、

中が変り、

ある。 ないお方だし、 れではどうかよろしく、とお願いしてしまったようで 十一月の末に叔父さまから速達が来て、駿豆鉄道の 和田の叔父さまからそう言われて、そ

母さまは、お金の事は子供よりも、もっと何もわから

沿線に河田子爵の別荘が売り物に出ている、 家は高 台

座の私の事務所までおいでを乞う、という文面で、 梅の名所で、冬暖かく夏涼しく、住めばきっと、 をする必要もあると思われるから、 に召すところと思う、先方と直接お逢いになってお話 で見晴しがよく、畑も百坪ばかりある、あのあたりは 明日、とにかく銀 お気

「お母さま、おいでなさる?」 と私がたずねると、

と、とてもたまらなく淋しそうに笑っておっしゃっ

「だって、お願いしていたのだもの」

た。 お母さまは、お昼すこし過ぎにおでかけになり、夜の 翌る日、もとの運転手の松山さんにお伴をたのんで、

八時頃、松山さんに送られてお帰りになった。

「きめましたよ」

ついてそのまま崩れるようにお坐りになり、そう一言 かず子のお部屋へはいって来て、かず子の机に手を

おっしゃった。 「きめたって、 何を?」

全部」

「だって」

と私はおどろき、

「どんなお家だか、見もしないうちに、……」 お母さまは机の上に片肘を立て、額に軽くお手を当

て、小さい溜息をおつきになり、

「和田の叔父さまが、いい所だとおっしゃるのだもの。

私は、 このまま、眼をつぶってそのお家へ移って行っ

ても、いいような気がする」

なった。そのお顔は、少しやつれて、美しかった。 とおっしゃってお顔を挙げて、かすかにお笑いに

「そうね」

の美しさに負けて、合槌を打ち、 と私も、お母さまの和田の叔父さまに対する信頼心

「それでは、かず子も眼をつぶるわ」 二人で声を立てて笑ったけれども、笑ったあとが、

すごく淋しくなった。 それから毎日、お家へ人夫が来て、引越しの荷ごし

らえがはじまった。和田の叔父さまも、やって来られ

て、売り払うものは売り払うようにそれぞれ手配をし

思いをしていたが、お母さまは、少しも整理のお手伝 ぐずぐずしていらっしゃるのである。 したり、がらくたを庭先で燃やしたりしていそがしい て下さった。私は女中のお君と二人で、衣類の整理を いも、お指図もなさらず、毎日お部屋で、なんとなく、 「どうなさったの? 伊豆へ行きたくなくなった

と思い切って、少しきつくお訊ねしても、

「いいえ」 とぼんやりしたお顔でお答えになるだけであった。

十日ばかりして、整理が出来上った。私は、夕方お

は、ふとお母さまの顔を見上げ、お母さまのお顔色が、 なって黙って私たちの焚火を見ていらした。 母さまも、 君と二人で、紙くずや藁を庭先で燃やしていると、お りして、 いままで見たこともなかったくらいに悪いのにびっく いな寒い西風が吹いて、煙が低く地を這っていて、私 「なんでもないの」 「お母さま! と叫ぶと、 お部屋から出ていらして、 お母さまは薄くお笑いになり、 お顔色がお悪いわ」 縁側にお立ちに 灰色みた

とおっしゃって、そっとまたお部屋におはいりに

なった。 その夜、 お蒲団はもう荷造りをすましてしまったの

蒲団をひいて、二人一緒にやすんだ。 お母さまは、 おや? と思ったくらいに老けた弱々

お母さまのお部屋に、お隣りからお借りした一組のお

で、お君は二階の洋間のソファに、お母さまと私は、

伊豆へ行くのですよ。 しいお声で、 「かず子がいるから、かず子がいてくれるから、 私は、どきんとして、 と意外な事をおっしゃった。 かず子がいてくれるから」 私は

「死んだほうがよいのです。お父さまの亡くなったこ お母さまは、急にお泣きになって、 と思わずたずねた。 「かず子がいなかったら?」

くお泣きになった。 と、とぎれとぎれにおっしゃって、いよいよはげし

お母さまも、死んでしまいたいのよ」

かった。お父上がお亡くなりになった時も、また私が しくお泣きになっているところを私に見せた事も無 音をおっしゃった事が無かったし、また、こんなに烈

お母さまは、今まで私に向って一度だってこんな弱

私たちのために、私と直治のために、みじんも惜しま はしなかった。お父上がお亡くなりになって十年間、 お母さまは、決してこんなお弱い態度をお見せになり 込んでしまった時も、また、直治が悪い事をした時も、 院で死んで生れた時も、それから私が病気になって寝 お嫁に行く時も、そして赤ちゃんをおなかにいれてお 母さまには、もうお金が無くなってしまった。みんな お母さまは、お父上の在世中と少しも変らない、のん 母さまの許へ帰って来た時も、そして、赤ちゃんが病 いい気になって甘えて育って来たのだ。けれども、お 優しいお母さまだった。そうして、私たちも、

ずにお使いになってしまったのだ。そうしてもう、こ たくなるようなお気持におなりになる事はなかったろ あったら、どんなに世の中が変っても、こんな、死に 自分だけのお金をふやす事を工夫なさるようなお方で なければならなくなった。もしお母さまが意地悪でケ チケチして、私たちを叱って、そうして、こっそりご 山荘で私とたった二人きりで、わびしい生活をはじめ の永年住みなれたお家から出て行って、伊豆の小さい

れてはじめて気がついた思いで、胸が一ぱいになり、

おそろしい、みじめな、救いの無い地獄だろう、と生

ああ、

お金が無くなるという事は、なんという

ない気持で、仰向に寝たまま、私は石のように凝っと こんな時の感じを言うのであろうか、身動き一つ出来 あまり苦しくて泣きたくても泣けず、人生の厳粛とは、 していた。 翌る日、お母さまは、やはりお顔色が悪く、なお何

やらぐずぐずして、少しでも永くこのお家にいらっ しゃりたい様子であったが、和田の叔父さまが見えら

げるお君や、出入のひとたちに無言でお会釈なさって、 は、しぶしぶコートを着て、おわかれの挨拶を申し上 う伊豆に出発、とお言いつけになったので、お母さま れて、もう荷物はほとんど発送してしまったし、きょ

叔父さまと私と三人、西片町のお家を出た。 汽車は割に空いていて、三人とも腰かけられた。

唸っていらっしゃったが、お母さまはお顔色が悪く、 車の中では、叔父さまは非常な上機嫌でうたいなど

るやかな坂道をのぼって行くと、小さい部落があって、 うつむいて、とても寒そうにしていらした。三島で駿 スで十五分くらいで降りてから山のほうに向って、ゆ 豆鉄道に乗りかえ、伊豆長岡で下車して、それからバ

荘があった。 その部落のはずれに、支那ふうの、ちょっとこった山 「お母さま、思ったよりもいい所ね」

「そうね」 と私は息をはずませて言った。

しそうな眼つきをなさった。

とお母さまも、山荘の玄関の前に立って、

一瞬うれ

「だいいち、空気がいい。清浄な空気です」

と叔父さまは、ご自慢なさった。

「本当に」 とお母さまは微笑まれて、

「おいしい。ここの空気は、 とおっしゃった。 おいしい」

そうして、三人で笑った。

ていた。 いていて、 玄関にはいってみると、もう東京からのお荷物が着 玄関からお部屋からお荷物で一ぱいになっ

「次には、

お座敷からの眺めがよい」

叔父さまは浮かれて、

私たちをお座敷に引っぱって

行って坐らせた。 午後の三時頃で、冬の日が、お庭の芝生にやわらか

く当っていて、芝生から石段を降りつくしたあたりに

の向うは水田で、それからずっと向うに松林があって、 下には蜜柑畑がひろがり、それから村道があって、そ 小さいお池があり、 梅の木がたくさんあって、 お庭の

がさわるくらいの高さに見えた。 敷に坐っていると、ちょうど私のお乳のさきに水平線 その松林の向うに、海が見える。海は、こうしてお座 「やわらかな景色ねえ」 とお母さまは、もの憂そうにおっしゃった。

れからお玄関が三畳、お風呂場のところにも三畳がつ

十畳間と六畳間と、それから支那式の応接間と、

そ

いていて、それから食堂とお勝手と、それからお二階

じゃないの。光線が絹ごしされているみたい」

と私は、はしゃいで言った。

「空気のせいかしら。陽の光が、まるで東京と違う

けの間数だけれども、 お座敷にひろげて御持参のウイスキイをお飲みになり、 お食事を交渉に出かけ、やがてとどけられたお弁当を、 に大きいベッドの附いた来客用の洋間が一間、それだ この山荘の以前の持主でいらした河田子爵と支那で遊 て三人になっても、 叔父さまは、この部落でたった一軒だという宿屋へ、 別に窮屈でないと思った。 私たち二人、いや、 直治が帰っ

なっただけで、やがて、あたりが薄暗くなって来た頃、

お弁当にもほんのちょっとお箸をおつけに

「すこし、このまま寝かして」

さまは、

んだ頃の失敗談など語って、大陽気であったが、

お 母

体温計を捜し出して、お熱を計ってみたら、三十九度 何だかひどく気がかりになって来たので、お荷物から 私がお荷物の中からお蒲団を出して、寝かせてあげ、 と小さい声でおっしゃった。

叔父さまもおどろいたご様子で、とにかく下の村ま

あった。

で、お医者を捜しに出かけられた。 「お母さま!」 私はお母さまの小さいお手を握りしめて、すすり泣 とお呼びしても、ただ、うとうとしていらっしゃる。

いた。

お母さまが、お可哀想でお可哀想で、いいえ、

要らない。私たちの人生は、西片町のお家を出た時に、 さまと一緒に死にたいと思った。もう私たちは、 まらなかった。泣きながら、ほんとうにこのままお母 もう終ったのだと思った。 私たち二人が可哀想で可哀想で、いくら泣いても、と 何も

れた。 二時間ほどして叔父さまが、村の先生を連れて来ら 村の先生は、もうだいぶおとし寄りのようで、

そうして仙台平の袴を着け、白足袋をはいておられた。 「肺炎になるかも知れませんでございます。けれども、 ご診察が終って、

肺炎になりましても、御心配はございません」

て下さって帰られた。 翌る日になっても、お母さまのお熱は、さがらなかっ 何だかたより無い事をおっしゃって、 注射をし

た。 東京へ電報を打つように、と言い残して、ひとまずそ の日に帰京なされた。 もし万一、入院などしなければならぬようになったら、 私はお荷物の中から最小限の必要な炊事道具を取り 和田の叔父さまは、私に二千円お手渡しになって、

出し、

おかゆを作ってお母さまにすすめた。

お母さま

から、首を振った。

おやすみのまま、三さじおあがりになって、それ

りはいておられた。 こんどはお袴は着けていなかったが、白足袋は、やは お昼すこし前に、下の村の先生がまた見えられた。

と私が申し上げたら、

「入院したほうが、……」

さがる事でしょう」 は一つ、強いお注射をしてさし上げますから、 「いや、 その必要は、ございませんでしょう。 そうして、 お熱も きよう

所謂その強い注射をしてお帰りになられた。 けれども、その強い注射が奇効を奏したのか、その 相変らずたより無いようなお返事で、

日のお昼すぎに、お母さまのお顔が真赤になって、そ さまは笑って、 うしてお汗がひどく出て、 お寝巻を着かえる時、 お母

「名医かも知れないわ」 とおっしゃった。

たった一軒の宿屋に走って行き、そこのおかみさんに 熱は七度にさがっていた。私はうれしく、この村に

頼んで、 と、それからおかゆをお茶碗に半分ほどいただいた。 にしてお母さまに差し上げた。お母さまは半熟を三つ 鶏卵を十ばかりわけてもらい、さっそく半熟

あくる日、村の名医が、また白足袋をはいてお見え

効くのは当然、というようなお顔で深くうなずき、て になり、私が昨日の強い注射の御礼を申し上げたら、 いねいにご診察なさって、そうして私のほうに向き直

ざいますから、これからは、何をおあがりになっても、 「大奥さまは、もはや御病気ではございません。でご

何をなさってもよろしゅうございます」 と、やはり、へんな言いかたをなさるので、私は噴

き出したいのを怺えるのに骨が折れた。

見ると、お母さまは、お床の上にお坐りになっていら

先生を玄関までお送りして、お座敷に引返して来て

「本当に名医だわ。私は、もう、病気じゃない」 と、とても楽しそうなお顔をして、うっとりとひと

りごとのようにおっしゃった。

のよ 「お母さま、障子をあけましょうか。雪が降っている 花びらのような大きい牡丹雪が、ふわりふわり降り

はじめていたのだ。私は、障子をあけ、お母さまと並

んで坐り、硝子戸越しに伊豆の雪を眺めた。 「もう病気じゃない」 と、お母さまは、またひとりごとのようにおっしゃっ

ような気がする。私は本当は、 「こうして坐っていると、以前の事が、皆ゆめだった 引越し間際になって、

ちょっと楽しいような気分がしたけど、薄暗くなった 死んでいるような気持で、ここに着いた時も、はじめ 日でも永くいたかったの。汽車に乗った時には、半分 なってしまったの。西片町のあのお家に、一日でも半 伊豆へ来るのが、どうしても、なんとしても、いやに

ら、

神さまが私をいちどお殺しになって、それから昨日ま

遠くなってしまったの。普通の病気じゃないんです。

もう東京がこいしくて、胸がこげるようで、気が

での私と違う私にして、よみがえらせて下さったのだ

だ。 二月、三月、四月のきょうまで、私たちはお食事のお へ引越して来たのは、去年の十二月、それから、一月、 それから、きょうまで、私たち二人きりの山荘生活 まあ、どうやら事も無く、安穏につづいて来たの 部落の人たちも私たちに親切にしてくれた。ここ

支度の他は、たいていお縁側で編物したり、支那間で

月には梅が咲き、この部落全体が梅の花で埋まった。 と離れてしまったような生活をしていたのである。二 本を読んだり、お茶をいただいたり、 ほとんど世の中

花は、 硝子戸をあけると、いつでも花の匂いがお部屋にすっ 計画であった。お母さまもお手伝いしたいとおっしゃ 窓から梅の花びらが吹き込んで来て、お茶碗の中には 美しく咲きつづけた。 かったので、 そうして三月になっても、風のないおだやかな日が多 と風が出て、私が夕暮の食堂でお茶碗を並べていると、 と流れて来た。三月の終りには、夕方になると、きっ いって濡れた。 物をしながら、二人の話題は、たいてい畑作りの 溜息の出るほど美しかった。そうしてお縁側のヒぬレヘルタ 満開の梅は少しも衰えず、三月の末まで 四月になって、私とお母さまがお縁側 朝も昼も、夕方も、 夜も、 梅の

る。 うして私の過去の傷痕も、実は、ちっともなおってい さじ吸っては、直治を思い、あ、とお叫びになる。そ おっしゃったけれども、それでもやはり、スウプを一 来ないのではなかろうか。お母さまは、あんなふうに かし、イエスさまのような復活は、所謂、人間には出 違う私たちになってよみがえったようでもあるが、し いつかお母さまのおっしゃったように、いちど死んで、 ああ、こうして書いてみると、いかにも私たちは、

この山荘の安穏は、全部いつわりの、見せかけに過ぎ

何も一つも包みかくさず、はっきり書きたい。

はしないのである。

ああ、

を犠牲にしてまで太り、自分でおさえてもおさえても あったとしても、もうすでにこの平和には、何か不吉 ないと、私はひそかに思う時さえあるのだ。これが私 もたまらなくなる事があるのだ。蛇の卵を焼くなどと てくれたらよい、私にはこの頃、こんな生活が、とて に日に衰え、そうして私の胸には蝮が宿り、お母さま たち親子が神さまからいただいた短い休息の期間で 暗い影が忍び寄って来ているような気がしてなら ああ、これがただ季節のせいだけのものであっ お母さまは、幸福をお装いになりながらも、

いうはしたない事をしたのも、そのような私のいらい

せるばかりなのだ。 そうしてただ、お母さまの悲しみを深くさせ、衰弱さ らした思いのあらわれの一つだったのに違いないのだ。

恋、

と書いたら、あと、書けなくなった。

がつづいて起り、いよいよお母さまの悲しみを深くさ 蛇の卵の事があってから、十日ほど経ち、不吉な事

私が、火事を起しかけたのだ。せ、そのお命を薄くさせた。

さま」だったのだろうか。 然の事にも、気づかないほどの私はあの所謂「おひめ えた事が無かったのに。 があろうとは、 私が火事を起す。 お火を粗末にすれば火事が起る、というきわめて当 幼い時から今まで、一度も夢にさえ考 私の 生涯 にそんなおそろしい事

あけ、

はだしで外に出てみたら、

お風呂のかまどの傍

聞える。小走りに走って行ってお風呂場のくぐり戸を

お風呂場の硝子戸が真赤で、パチパチという音が

夜中にお手洗いに起きて、

お玄関の衝立の傍まで行

何気なく覗いてみる

お風呂場のほうが明るい。

に積み上げてあった薪の山が、すごい火勢で燃えてい

庭つづきの下の農家に飛んで行き、カーぱいに戸を

「中井さん! 起きて下さい、火事です!」 叩たたて、

る。

中井さんは、 と叫んだ。

します、と言っているうちに、浴衣の寝巻のままでお 「はい、直ぐ行きます」 と返事して、私が、おねがいします、早くおねがい もう、寝ていらっしゃったらしかった

家から飛び出て来られた。 二人で火の傍に駈け戻り、バケツでお池の水を汲ん

でかけていると、お座敷の廊下のほうから、お母さま

「お母さま、心配しないで、大丈夫、休んでいらして」 ああっ、という叫びが聞えた。 お庭から廊下に上って、 私はバケツを投げ

て行って寝かせ、また火のところに飛んでかえって、 倒れかかるお母さまを抱きとめ、お寝床に連れ

こんどはお風呂の水を汲んでは中井さんに手渡し、

そんな事では消えそうもなかった。 井さんはそれを薪の山にかけたが火勢は強く、とても

村の人たちが、垣根をこわして、飛び込んでいらした。 「火事だ。火事だ。お別荘が火事だ」 という声が下のほうから聞えて、たちまち四五人の

ろであった。 もう少しで、 ツで運んで、二、三分のあいだに消しとめて下さった。 そうして、垣根の下の、用水の水を、リレー式にバケ お風呂場の屋根に燃え移ろうとするとこ

に気づいてぎょっとした。本当に、私はその時はじめ よかった、と思ったとたんに、私はこの火事の原因

え残りの薪を、かまどから引き出して消したつもりで、 て、この火事騒ぎは、私が夕方、お風呂のかまどの燃

どが、やって来られて、藤田さんは、いつものお優し 末だよ、と声高に話すのが聞えた。 根の外で、 づいたのだ。そう気づいて、泣き出したくなって立ち 薪の山の傍に置いた事から起ったのだ、という事に気 い笑顔で、 つくしていたら、前のお家の西山さんのお嫁さんが垣 「おどろいたでしょう。どうしたのですか?」 村長の藤田さん、二宮巡査、警防団長の大内さんな お風呂場が丸焼けだよ、かまどの火の不始

「私が、いけなかったのです。消したつもりの薪を、

とおたずねになる。

と言いかけて、自分があんまりみじめで、 涙がわい

て出て、それっきりうつむいて黙った。警察に連れて

急にはずかしくなり、つくづく、落ちぶれたと思った。 た。はだしで、お寝巻のままの、取乱した自分の姿が 行かれて、罪人になるのかも知れない、とそのとき思っ

「わかりました。お母さんは?」 と藤田さんは、いたわるような口調で、しずかにおっ

「お座敷にやすませておりますの。ひどくおどろいて

しゃる。

「家に火がつかなくて、よかった」 とお若い二宮巡査も、 「しかし、まあ」

て出直して来られて、 「なにね、薪がちょっと燃えただけなんです。ボヤ、

すると、そこへ下の農家の中井さんが、服装を改め

となぐさめるようにおっしゃる。

とまでも行きません」

と息をはずませて言い、私のおろかな過失をかばっ

て下さる。 「そうですか。よくわかりました」

から二宮巡査と何か小声で相談をなさっていらしたが、 「では、帰りますから、どうぞ、お母さんによろしく」 とおっしゃって、そのまま、警防団長の大内さんや と村長の藤田さんは二度も三度もうなずいて、それ

前まで歩み寄って来られて、呼吸だけのような低い声 二宮巡査だけ、お残りになって、そうして私のすぐ

その他の方たちと一緒にお帰りになる。

しますから」 「それではね、今夜の事は、べつに、とどけない事に とおっしゃった。

「二宮さんは、どう言われました?」 二宮巡査がお帰りになったら、下の農家の中井さん

「とどけないって、おっしゃいました」 と私が答えると、垣根のほうにまだ近所のお方がい と、実に心配そうな、緊張のお声でたずねる。

よかった、よかった、と言いながら、ぞろぞろ引上げ らして、その私の返事を聞きとった様子で、そうか、

り、あとには私ひとり、ぼんやり焼けた薪の山の傍に て行かれた。 中井さんも、おやすみなさい、を言ってお帰りにな

立ち、 何だかおっかなくって、お風呂場の三畳間で髪を直し たりしてぐずぐずして、それからお勝手に行き、 かい空の気配であった。 風呂場で、 涙ぐんで空を見上げたら、もうそれは夜明けち 手と足と顔を洗い、お母さまに逢うのが 夜の

せて行って見ると、お母さまは、もうちゃんとお着換 整理などしていた。 まったく明けはなれるまで、お勝手の食器の用も無い 夜が明けて、お座敷のほうに、そっと足音をしのば

疲れ切ったようにして腰かけていらした。私を見て、

えをすましておられて、そうして支那間のお椅子に、

るほど蒼かった。 にっこりお笑いになったが、そのお顔は、びっくりす 私は笑わず、 黙って、 お母さまのお椅子のうしろに

しばらくしてお母さまが、立った。

「なんでもない事だったのね。 燃やすための薪だも

いて語る言は銀の彫刻物に金の林檎を嵌めたるが如かった。 私は急に楽しくなって、ふふんと笑った。 とおっしゃった。 機にかな

という聖書の箴言を思い出し、こんな優しいお母

吸がぴったり合ってしまった。 さまを持っている自分の幸福を、つくづく神さまに感 めて聞いて、まあ、ゆうべは、いったい、どうしたの の宿屋のおかみさんであるお咲さんが、 豆の海を眺め、いつまでもお母さまのうしろに立って いて、おしまいにはお母さまのしずかな呼吸と私の呼 「どうしたのよ? どうしたのよ? いま、私、 :の整理にとりかかっていると、この村でたった一軒 朝のお食事を軽くすましてから、私は、焼けた薪の と思って、私は支那間の硝子戸越しに、朝の伊 ゆうべの事は、ゆうべの事。もうくよくよす はじ

よ? 来られて、そうしてその眼には、涙が光っていた。 と言いながら庭の枝折戸から小走りに走ってやって

と私は小声でわびた。

「すみません」

それよりも、 お嬢さん、 警察の

ほうは?」「すみませんも何も。そ

「いいんですって」

「まあよかった」 私はお咲さんに、村の皆さんへどんな形で、お礼と と、しんから嬉しそうな顔をして下さった。

ら、私も一緒について行ってあげますよ」 まわりをすべき家々を教えて下さった。 りお金がいいでしょう、と言い、それを持ってお詫び お詫びをしたらいいか、相談した。お咲さんは、やは 「でも、お嬢さんがおひとりで廻るのがおいやだった 「ひとりで行ける? そりゃ、ひとりで行ったほうが 「ひとりで行くわ」 「ひとりで行ったほうが、いいのでしょう?」 それからお咲さんは、焼跡の整理を少し手伝って下

さった。

き、 包みに、 まず一ばんに役場へ行った。村長の藤田さんはお留 整理がすんでから、私はお母さまからお金をいただ 百円紙幣を一枚ずつ美濃紙に包んで、それぞれの おわび、と書いた。

気をつけますから、どうぞおゆるし下さいまし。村長 「昨夜は、申しわけない事を致しました。これから、 守だったので、受附の娘さんに紙包を差し出し、

さんに、よろしく」

それから、警防団長の大内さんのお家へ行き、大内 とお詫びを申し上げた。

さんがお玄関に出て来られて、私を見て黙って悲しそ

きたくなり、 うに微笑んでいらして、私は、どうしてだか、急に泣

と言うのが、やっとで、いそいでおいとまして、道々、

「ゆうべは、ごめんなさい」

また出かけようとして玄関で靴をはいていると、お母 お家へ帰って、洗面所で顔を洗い、お化粧をし直して、 涙があふれて来て、顔がだめになったので、いったん

さまが、出ていらして、 「まだ、どこかへ行くの?」

「ええ、これからよ」 とおっしゃる。

お母さまの愛情に力を得て、こんどは一度も泣かず しんみりおっしゃった。

「ご苦労さまね」

私は顔を挙げないで答えた。

に、全部をまわる事が出来た。 区長さんのお家に行ったら、区長さんはお留守で、

息子さんのお嫁さんが出ていらしたが、私を見るなり

おっしゃってくれるし、みんなお優しいお方たちばか のところでは、二宮巡査が、よかった、よかった、と かえって向うで涙ぐんでおしまいになり、また、巡査

りで、それからご近所のお家を廻って、やはり皆さま

のだ。 ごと遊びみたいな暮し方を、はらはらしながら見てい おばさんだが、そのひとにだけは、びしびし叱られた。 西山さんのお嫁さん、といっても、もう四十くらいの べだって、あんた、あれで風が強かったら、この村全 いままで火事を起さなかったのが不思議なくらいのも たんです。子供が二人で暮しているみたいなんだから、 か知らないけれども、私は前から、あんたたちのまま 「これからも気をつけて下さいよ。宮様だか何さまだ 本当にこれからは、気をつけて下さいよ。ゆう 同情され、なぐさめられた。ただ、前のお家の

部が燃えたのですよ」

ども、 を感じた。本当にそのとおりだと思った。少しも、 根の外で、 どは村長さんや二宮巡査の前に飛んで出て、ボヤとま でも行きません、と言ってかばって下さったのに、 この西山さんのお嫁さんは、下の農家の中井さんな と大きい声で言っていらしたひとである。 私は西山さんのお嫁さんのおこごとにも、 風呂場が丸焼けだよ、かまどの火の不始末 けれ 真実 西 垣

西山さんのお嫁さんのおっしゃるとおり、この村全体

めて下さったが、しかし、あの時に風が強かったら、

すための薪だもの、と冗談をおっしゃって私をなぐさ

山さんのお嫁さんを恨む事は無い。お母さまは、

燃や

井さんの娘さんが、時々お手伝いして下さった。火事 麗にほろびたい。火事を出してそのお詫びに死ぬなん も、 なったお父上のお名前をけがしてしまう事にもなる。 まも生きては、いらっしゃらないだろうし、また亡く おわびしたっておっつかない。私が死んだら、 が焼けたのかも知れない。そうなったら私は、 いまはもう、宮様も華族もあったものではないけれど 私 は翌日から、畑仕事に精を出した。下の農家の中 とにかく、もっと、しっかりしなければならぬ。 そんなみじめな死に方では、死んでも死に切れま しかし、どうせほろびるものなら、 思い切って華 死んで お母さ

には、 を出すなどという醜態を演じてからは、私のからだの 血が何だか少し赤黒くなったような気がして、その前 私の胸に意地悪の蝮が住み、こんどは血の色ま

で少し変ったのだから、いよいよ野性の田舎娘になっ

あった。 て行くような気分で、お母さまとお縁側で編物などを していても、へんに窮屈で息苦しく、かえって畑へ出 土を掘り起したりしているほうが気楽なくらいで

筋肉労働、 というのかしら。このような力仕事は、

徴用されて、ヨイトマケまでさせられた。いま畑には 私にとっていまがはじめてではない。私は戦争の時に

戦争なんて、 歩いてみたら、鳥やけものが、はだしで地べたを歩い それこそ生れてはじめてはいてみたのであるが、びっ ている気軽さが、自分にもよくわかったような気がし くりするほど、はき心地がよく、それをはいてお庭を になったものである。地下足袋というものを、その時、 いて出ている地下足袋も、その時、軍のほうから配給 たのしい記憶は、たったそれ一つきり。思えば、 とても、胸がうずくほど、うれしかった。戦争中 昨年は、 一昨年は、 何も無かった。 つまらないものだった。 何も無かった。

そんな面白い詩が、 その前のとしも、何も無かった。 終戦直後の或る新聞に載ってい

たが、 聞くのも、 があったような気がしながら、やはり、 同じ様な気もする。私は、 本当に、いま思い出してみても、さまざまの事 いやだ。人がたくさん死んだのに、それで 戦争の追憶は語るのも、 何も無かった

のであろうか。私が徴用されて地下足袋をはき、ヨイ も陳腐で退屈だ。けれども、私は、やはり自分勝手な

私はあのヨイトマケのおかげで、すっかりからだが丈 も思えない。ずいぶんいやな思いもしたが、しかし、 トマケをやらされた時の事だけは、そんなに陳腐だと

ものを着た男が、西片町のお家へやって来て、私に徴 いなのだ。 ヨイトマケをやって生きて行こうと思う事があるくら 夫になり、いまでも私は、いよいよ生活に困ったら、 戦局がそろそろ絶望になって来た頃、軍服みたいな

用の紙と、それから労働の日割を書いた紙を渡した。

思わず私の眼から涙があふれた。 の奥の山へかよわなければならなくなっていたので、 日割の紙を見ると、私はその翌日から一日置きに立川

「代人では、いけないのでしょうか」 涙がとまらず、すすり泣きになってしまった。

でなければいけない」 「軍から、あなたに徴用が来たのだから、必ず、本人 とその男は、 強く答えた。

その翌日は雨で、私たちは立川の山の麓に整列さ

私は行く決心をした。

せられ、まず将校のお説教があった。 「戦争には、必ず勝つ」

りに仕事しなければ、 「戦争には必ず勝つが、しかし、皆さんが軍の命令通 と冒頭して、 作戦に支障を来し、沖縄のよう

な結果になる。必ず、言われただけの仕事は、やって

ほしい。 。それから、この山にも、スパイが這入ってい

事をするのであるから、陣地の様子は、絶対に、 るかも知れないから、お互いに注意すること。 しないように、 もこれからは、 と言った。 兵隊と同じに、 充分に注意してほしい」 陣地の中へ這入って仕 他だる

に濡れながら立ってその話を拝聴しているのだ。 山には雨が煙り、男女とりまぜて五百ちかい隊員が、

員 みな寒そうな泣きべその顔をしていた。 の中には、 国民学校の男生徒女生徒もまじっていて、 雨は私のレイ

中で、涙が出て来て仕様が無かったが、その次の時に までぬらしたほどであった。 その日は一日、モッコかつぎをして、帰りの電車の

ちが私の姿を、いやにじろじろ見るようになった。或 二度、三度、山へ行くうちに、国民学校の男生徒た 仕事が一ばん面白かった。

は、ヨイトマケの綱引だった。そうして、私にはその

る日、私がモッコかつぎをしていると、男生徒が二三

「あいつが、スパイか」 と小声で言ったのを聞き、 私はびっくりしてしまっ

人、私とすれちがって、それから、そのうちの一人が、

た。

「なぜ、あんな事を言うのかしら」

い娘さんにたずねた。 「外人みたいだから」 と私は、私と並んでモッコをかついで歩いている若

若い娘さんは、まじめに答えた。

る? 「いいえ」 「あなたも、あたしをスパイだと思っていらっしゃ

こんどは少し笑って答えた。

「私、日本人ですわ」

笑った。 いナンセンスのように思われて、ひとりでくすくす 或るお天気のいい日に、私は朝から男の人たちと一 と言って、その自分の言葉が、われながら馬鹿らし

緒に丸太はこびをしていると、 顔をしかめて、私を指差し、 「おい、君。君は、こっちへ来給え」 監視当番の若い将校が

不安と恐怖で胸をどきどきさせながら、その後につい と言って、さっさと松林のほうへ歩いて行き、 私が

であって、将校はその前まで行って立ちどまり、くる て行くと、 林の奥に製材所から来たばかりの板が積ん

見張番をしていて下さい」 でもしていて下さい。もし、退屈だったら、これは、 りと私のほうに向き直って、 「ここは、涼しくて静かだから、この板の上でお昼寝 「ここに、立っているのですか?」 「毎日、つらいでしょう。きょうは一つ、この材木の と白い歯を出して笑った。

出し、てれたように、板の上にほうり、

と言って、上衣のポケットから小さい文庫本を取り

「こんなものでも、読んでいて下さい」

お読みかも知れないけど」

文庫本には、「トロイカ」と記されていた。

私はその文庫本を取り上げ、

いまして、いま、南方に行っていますけど」 「ありがとうございます。うちにも、本のすきなのが と申し上げたら、聞き違いしたらしく、

あ、たいへんだ」

と首を振ってしんみり言い、

「ああ、そう。あなたの御主人なのですね。

南方じゃ

から、ゆっくり、休んでいらっしゃい」 あなたのお弁当は、あとで自分が持って来てあげます 「とにかく、きょうはここで見張番という事にして、

んだ頃、 私は、 あの将校が、こつこつと靴の音をさせてやっ 材木に腰かけて、文庫本を読み、 半分ほど読

と言い捨て、急ぎ足で帰って行かれた。

「お弁当を持って来ました。おひとりで、つまらない

て来て、

でしょう」 と言って、お弁当を草原の上に置いて、また大急ぎ

で引返して行かれた。

に這い上って、横になって本を読み、全部読み終えて 私は、 お弁当をすましてから、こんどは、 材木の上

から、うとうととお昼寝をはじめた。

材木から降りて、髪を撫でつけていたら、また、こつ うな気がして来て、考えてみたが、思い出せなかった。 とあの若い将校を、 眼がさめたのは、 午後の三時すぎだった。 前にどこかで見かけた事があるよ 私は、ふ

なってよろしい」 こつと靴の音が聞えて来て、 「やあ、きょうは御苦労さまでした。 もう、 お帰りに

私は将校のほうに走り寄って、そうして文庫本を差

お礼を言おうと思ったが、言葉が出ず、

黙っ

らぽろぽろ涙が出た。すると、その将校の眼にも、

て将校の顔を見上げ、二人の眼が合った時、私の眼か

し出し、

らりと涙が光った。 そのまま黙っておわかれしたが、その若い将校は、

苦しい作業をした。お母さまは、私のからだを、 それっきりいちども、私たちの働いているところに顔 りに心配して下さったが、私はかえって丈夫になり、 ただけで、それからは、やはり一日置きに立川の山で、 を見せず、私は、あの日に、たった一日遊ぶ事が出来

なった。 るし、また、畑仕事にも、べつに苦痛を感じない女に いまではヨイトマケ商売にもひそかに自信を持ってい

戦争の事は、

語るのも聞くのもいや、などと言いな

が身に残っているものは、この地下足袋いっそく、 がら、つい自分の「貴重なる経験談」など語ってしまっ たいと思うのは、ざっとこれくらいの事で、 いうはかなさである。 地下足袋の事から、ついむだ話をはじめて脱線し とでも言いたいくらいで、ただ、ばかばかしく、 昨年は、 その前のとしも、何も無かった。 いつかのあの詩のように、 一昨年は、 しかし、私の戦争の追憶の中で、少しでも語り 何も無かった。 何も無かった。 あとはも わ

て、 ちゃったけれど、私は、この、戦争の唯一の記念品と のだけれども、お母さまは、この頃、目立って日に日 でもいうべき地下足袋をはいて、毎日のように畑に出 胸の奥のひそかな不安や 焦躁 をまぎらしている

にお弱りになっていらっしゃるように見える。 火事。 蛇の卵。

対に、だんだん粗野な下品な女になって行くような気

もする。なんだかどうも私が、お母さまからどんどん

さくおなりになった。そうして私のほうでは、その反

あの頃から、どうもお母さまは、めっきり御病人く

生気を吸いとって太って行くような心地がしてならな

火事の時だって、お母さまは、燃やすための薪だも と御冗談を言って、それっきり火事のことに就い

にしていらしたが、しかし、内心お母さまの受けられ ては一言もおっしゃらず、かえって私をいたわるよう

けて家中をお見廻りになるのである。そうしてお顔色

においでになる振りをして、深夜いくどもお床から脱

れる事があるし、また、

風の強い夜などは、

お手洗

の火事があってから、お母さまは、夜中に時たま呻か

たショックは、私の十倍も強かったのに違いない。

出て来られても、私の働き振りを、ただ、 らは流石に畑仕事はあきらめた御様子で、時たま畑へ おっしゃって一日、寝たきりで、そんな事があってか 見える日もある。 はいつも冴えず、お歩きになるのさえやっとのように いらっしゃるだけである。 ていたが、いちど私が、およしなさいと申し上げたの 「夏の花が好きなひとは、 井戸から大きい手桶で畑に水を五、六ぱいお運び 翌日、いきの出来ないくらいに肩がこる、と 畑も手伝いたいと、前はおっしゃっ 夏に死ぬっていうけれども、

本当かしら」

ナスに水をやっていた。ああ、そういえば、もう初夏 して、ふいとそんな事をおっしゃった。私は黙ってお きょうもお母さまは、私の畑仕事をじっと見ていら

だ。 「私は、 ねむの花が好きなんだけれども、ここのお庭

には、 「 夾竹桃 がたくさんあるじゃないの」 と、お母さまは、また、しずかにおっしゃる。 一本も無いのね」

私は、わざと、つっけんどんな口調で言った。

「あれは、きらいなの。夏の花は、たいていすきだけ

ど、あれは、おきゃんすぎて」

秋に死んで、冬に死んで、 「私なら薔薇がいいな。だけど、あれは四季咲きだか 薔薇の好きなひとは、 四度も死に直さなければい 春に死んで、夏に死んで、

ら、

けないの?」

二人、笑った。

「すこし、休まない?」

「きょうは、ちょっとかず子さんと相談したい事があ

とお母さまは、なおお笑いになりながら、

るの」 「なあに? 私はお母さまの後について行って、藤棚の下のベン 死ぬお話なんかは、まっぴらよ」

らかな午後の日ざしが、その葉をとおして私たちの膝。 な気がするもんだから、まあ、あなたも、我慢してお まで機会を待っていたの。どうせ、いい話じゃあ無い しまいまで聞いて下さいね。実はね、直治は、生きて のよ。でも、きょうは何だか私もすらすら話せるよう の上に落ち、私たちの膝をみどりいろに染めた。 チに並んで腰をおろした。藤の花はもう終って、やわ いるのです」 「前から聞いていただきたいと思っていた事ですけど お互いに気分のいい時に話そうと思って、きょう

私は、からだを固くした。

てね、 が偶然にも直治と同じ部隊で、そうして直治は無事で、 さいきん南方から帰還して、 にいらして、その時、よもやまの話の末に、そのお方 五 叔父さまの会社に以前つとめていらしたお方で、 六日前に、 和田の叔父さまからおたよりがあっ 叔父さまのところに挨拶

はかなりひどい阿片中毒になっているらしい、と……」 ね、一ついやな事があるの。そのお方の話では、 もうすぐ帰還するだろうという事がわかったの。 直治 でも、

私はにがいものを食べ「また!」

私はにがいものを食べたみたいに、口をゆがめた。

直治は、 高等学校の頃に、或る小説家の真似をして、

きっとなおして来るだろうと、そのお方も言っていら なおらないうちは、帰還もゆるされないだろうから、 全部支払うのに二年もかかったのである。 金額の借りを作って、お母さまは、その借りを薬屋に 麻薬中毒にかかり、そのために、薬屋からおそろしい したそうです。叔父さまのお手紙では、なおして帰っ 「そう。また、はじめたらしいの。けれども、それの

うな気分になる、中毒のなおったばかりの半病人なら、

の東京で働いては、まともの人間でさえ少し狂ったよ

へ勤めさせるというわけにはいかぬ、いまのこの混乱

て来たとしても、そんな心掛けの者では、すぐどこか

お母さまと、直治と、かず子と三人あそんで暮してい なったのだそうです。それでね、直治が帰って来て、 封鎖だの、財産税だので、もう叔父さまも、これまで 金が、なんにも無くなってしまったんだって。貯金の 静養させたほうがよい、それが一つ。それから、ねえ、 すぐ発狂気味になって、何を仕出かすか、わかったも のように私たちにお金を送ってよこす事がめんどうに ているのだよ。叔父さまのお話では、もう私たちのお かず子、叔父さまがねえ、もう一つお言いつけになっ 豆の山荘に引取って、どこへも出さずに、当分ここで のでない、それで、直治が帰って来たら、 すぐこの伊

ず子のお嫁入りさきを捜すか、または、 ては、 を捜すか、どちらかになさい、という、まあ、お言い つけなの」 んな苦労をしなければならぬから、いまのうちに、 叔父さまもその生活費を都合なさるのにたいへ 御奉公のお家

「いいえ、叔父さまがね、ほら、あの、 と或る宮様のお名前を挙げて、 駒場 場の 」

「御奉公って、女中の事?」

姫宮の

家庭教師をかねて、御奉公にあがっても、かず子が、 「あの宮様なら、私たちとも血縁つづきだし、

そんなに淋しく窮屈な思いをせずにすむだろう、と

まらなかった。 で、何ともお答えにならなかった。 しゃっていました」 「いやだわ! 私、そんな話」 「なぜ無理なの? 「他の職業は、かず子には、とても無理だろう、とおっ 「他に、つとめ口が無いものかしら」 自分でも、あらぬ事を口走った、と思った。が、 お母さまは、淋しそうに微笑んでいらっしゃるだけ ね、なぜ無理なの?」

「私が、こんな地下足袋を、こんな地下足袋を」

おっしゃっているのです」

言葉が無意識みたいに、肉体とまるで無関係に、つぎ さまに向って、いけない、いけない、と思いながら、 と言ったら、涙が出て来て、思わずわっと泣き出し 顔を挙げて、涙を手の甲で払いのけながら、 お母

つぎと続いて出た。 「いつだか、おっしゃったじゃないの。かず子がいる

から、かず子がいてくれるから、お母さまは伊豆へ行

母さまのお傍にいて、こうして地下足袋をはいて、お から、それだから、かず子は、どこへも行かずに、 ないと、死んでしまうとおっしゃったじゃないの。 くのですよ、とおっしゃったじゃないの。かず子がい お

考えているのに、直治が帰って来るとお聞きになった 別の生き物のように、どうしてもとまらないのだ。 ら。急に私を邪魔にして、宮様の女中に行けなんて、 母さまにおいしいお野菜をあげたいと、そればっかり あんまりだわ、あんまりだわ」 自分でも、ひどい事を口走ると思いながら、言葉が

れるわよ。役場で使って下さらなかったら、ヨイトマ

わよ。この村の役場の女事務員にだって何にだってな

まったら、いいじゃないの。私には、何だって出来る

を売ったらいいじゃないの。このお家も、売ってし

「貧乏になって、お金が無くなったら、私たちの着物

きりで暮したのだから、もう思い残すことは無い。こ 互いに不幸よ。私はこれまで永いことお母さまと二人 格が合わないのだから、三人一緒に暮していたら、 母さまは、私よりも直治のほうが可愛いのね。出て行 お母さまのお傍にいようとばかり考えていたのに、お ケにだってなれるわよ。貧乏なんて、なんでもない。 母さまさえ、私を可愛がって下さったら、私は一生 私は出て行く。どうせ私は、直治とは昔から性

はもう、いやになった。これまでの生活が、いやになっ

そうして直治がたんとたんと親孝行をするといい。私

れから直治がお母さまとお二人で水いらずで暮して、

た。出て行きます。きょうこれから、すぐに出て行き 私には、行くところがあるの」

た事の無かったほど、威厳に満ちたお顔つきで、すっ お母さまはきびしく言い、そうしてかつて私に見せ

「かず子!」

私は立った。

それが口にどうしても出ないで、かえって別の言葉が 少しお背が高いくらいに見えた。 とお立ちになり、私と向い合って、そうして私よりも 私は、ごめんなさい、とすぐに言いたいと思ったが、

出てしまった。

のよ。 こんどは宮様のところに行けって」 「だましたのよ。お母さまは、私をおだましになった 直治が来るまで、私を利用していらっしゃった 私は、お母さまの女中さん。用がすんだから、

「お前は、馬鹿だねえ」 と低くおっしゃったお母さまのお声は、怒りに震え

わっと声が出て、私は立ったまま、

思いきり泣いた。

ていた。

私は顔を挙げ、

鹿だから、邪魔にされるのよ。いないほうがいいので 「そうよ、 馬鹿よ。馬鹿だから、だまされるのよ。馬

情を、それだけを私は信じて生きて来たのです」 しょう? 貧乏って、どんな事? お金って、なんの とまた、ばかな、あらぬ事を口走った。 私には、わからないわ。愛情を、お母さまの愛

きつきたいと思ったが、畑仕事で手がよごれているの

るのだ。私は、ごめんなさい、と言い、お母さまに抱

お母さまは、ふっとお顔をそむけた。泣いておられ

が、かすかに気になり、へんに白々しくなって、 ます。私には、行くところがあるの」 「私さえ、いなかったらいいのでしょう? 出て行き と言い捨て、そのまま小走りに走って、お風呂場に

両足の裏に熱いお 灸 を据え、じっとこらえているよ くて、お顔を見て、お声を聞きたくてたまらなくなり、 になって、だんだん、或るひとが恋いしくて、恋いし るほどひどく泣いて、そのうちに気が遠くなるみたい もっと泣いてみたくなって二階の洋間に駈け上り、 わっと大きい声が出て泣き崩れ、思いのたけもっと らお部屋へ行って、洋服に着換えているうちに、 行き、泣きじゃくりながら、顔と手足を洗い、それか ベッドにからだを投げて、毛布を頭からかぶり、痩せ 夕方ちかく、お母さまは、しずかに二階の洋間には 特殊な気持になって行った。

ベッドのほうに近寄って来られ、 いっていらして、パチと電燈に灯をいれて、それから、 「かず子」

「はい」 私は起きて、ベッドの上に坐り、両手で髪を搔きあ

と、とてもお優しくお呼びになった。

げ、 の下のソファに、深くからだを沈め、 お母さまも、幽かにお笑いになり、それから、 お母さまのお顔を見て、ふふと笑った。 お窓

けに、そむいた。……お母さまはね、いま、叔父さま

「私は、生れてはじめて、和田の叔父さまのお言いつ

だのも、 野菜を買ったって、いいじゃないの。あんなに毎日の はもう、あなたに、 畑仕事は、あなたには無理です」 りむだ使いして、ぜいたくな暮しをしましょうよ。 りましょうよ。二人の着物をどんどん売って、 私におまかせ下さい、と書いたの。かず子、着物を売 に御返事のお手紙を書いたの。私の子供たちの事は、 実は私も、 たのだ。さっきあんなに、狂ったみたいに泣き騒い 畑仕事の疲れと、悲しみがごっちゃになって、 毎日の畑仕事が、少しつらくなりかけて 畑仕事などさせたくない。高いお 思い切 私

何もかも、うらめしく、いやになったからなのだ。

私はベッドの上で、うつむいて、黙っていた。

「かず子」

「はい」 「行くところがある、というのは、どこ?」

私は自分が、首すじまで赤くなったのを意識した。

私は黙っていた。

「細田さま?」

「どうぞ」 「昔の事を言ってもいい?」 お母さまは、深い溜息をおつきになり、

と私は小声で言った。

うな事は言わなかったつもりだけど、でも、たった一 へ帰って来た時、お母さまは何もあなたをとがめるよ

「あなたが、山木さまのお家から出て、西片町のお家

き出しちゃって、……私も裏切ったなんてひどい言葉 言ったわね。おぼえている? そしたら、あなたは泣 ことだけ、(お母さまはあなたに裏切られました)って

を使ってわるかったと思ったけど、……」 けれども、私はあの時、お母さまにそう言われて、

何だか有難くて、うれし泣きに泣いたのだ。 「お母さまがね、あの時、裏切られたって言ったのは、

あなたが山木さまのお家を出て来た事じゃなかったの。

す、と言われた時なの。そう言われた時には、本当に、 あのずっと前から、奥さまもお子さまもあって、どん 私は顔色が変る思いでした。だって、細田さまには、 山木さまから、かず子は実は、細田と恋仲だったので

なにこちらがお慕いしたって、どうにもならぬ事だし、

だそう邪推なさっていただけなのよ」 「そうかしら。あなたは、まさか、あの細田さまを、

「恋仲だなんて、ひどい事を。山木さまのほうで、た

ころって、どこ?」 まだ思いつづけているのじゃないでしょうね。行くと

「細田さまのところなんかじゃないわ」

間が他の動物と、まるっきり違っている点は、何だろ 言葉も智慧も、思考も、社会の秩序も、それぞれ

「お母さま、私ね、こないだ考えた事だけれども、人

そんなら、どこ?」

程度の差はあっても、他の動物だって皆持っているで しょう? 信仰も持っているかも知れないわ。人間は、

万物の霊長だなんて威張っているけど、ちっとも他の

ろがね、 動物と本質的なちがいが無いみたいでしょう? お母さま、たった一つあったの。おわかりに とこ

ならないでしょう。他の生き物には絶対に無くて、人

お笑いになり、 間にだけあるもの。それはね、ひめごと、というもの お母さまは、 いかが?」 ほんのりお顔を赤くなさって、

かず子を幸福にして下さるようにお祈りしているので れたらいいけどねえ。お母さまは、 「ああ、そのかず子のひめごとが、よい実を結んでく 毎朝、お父さまに

私の胸にふうっと、お父上と那須野をドライヴして、

そうして途中で降りて、その時の秋の野のけしきが浮 んで来た。萩、なでしこ、りんどう、女郎花などの秋

私が水に飛び込み、藻に棲む小魚が私の脚にあたり、 の草花が咲いていた。 それから、 お父上と琵琶湖でモーターボートに乗り、 野葡萄の実は、まだ青かった。

ふっと胸に浮んで、 湖の底に、私の脚の影がくっきりと写っていて、そう してうごいている、そのさまが前後と何の聯関も無く、 私はベッドから滑り降りて、 消えた。 お母さまのお膝に抱き

はじめて、

「お母さま、さっきはごめんなさい」 思うと、その日あたりが、私たちの幸福の最後の残 と言う事が出来た。

て来て、 り火の光が輝いた頃で、それから、直治が南方から帰っ 私たちの本当の地獄がはじまった。

あろうか、胸に苦しい滾が打ち寄せ、それはちょうど、 な心細さ。これが、あの、不安、とかいう感情なので 夕立がすんだのちの空を、 あわただしく白雲がつぎつ

どうしても、もう、とても、生きておられないよう

ぎと走って走り過ぎて行くように、私の心臓をしめつ

けたり、ゆるめたり、

私の脈は結滞して、呼吸が稀薄

が、手の指の先からふっと抜けてしまう心地がして、 編物をつづけてゆく事が出来なくなった。 になり、 眼のさきがもやもやと暗くなって、全身の力

る。淡い牡丹色のぼやけたような毛糸で、私はそれに、 もの憂くて、きょうはお座敷の縁側に籐椅子を持ち出 たセエタを、また編みつづけてみる気になったのであ し、ことしの春にいちど編みかけてそのままにしてい このごろは雨が陰気に降りつづいて、何をするにも、

もう二十年の前、私がまだ初等科にかよっていた頃、

のだ。そうして、この淡い牡丹色の毛糸は、いまから

コバルトブルウの糸を足して、セエタにするつもりな

ぶって鏡を覗いてみたら、小鬼のようであった。それ 事が無く、 額納税の学友が、「いい頸巻してはるな」と、 お母さまがこれで私の頸巻を編んで下さった毛糸だっ して私のセエタにしようと思ってとりかかってみたの としの春、 た口調でほめて下さったが、私は、いよいよ恥ずかし その頸巻の端が頭巾になっていて、私はそれをか 色が、他の学友の頸巻の色と、まるで違っている 私は、いやでいやで仕様が無かった。 もうそれからは、いちどもこの頸巻をした 永い事うち棄ててあったのだ。それを、 死蔵品の復活とやらいう意味で、 ときほぐ おとなび 関西の多

ず、 だが、どうも、このぼやけたような色合いが気に入ら また打ちすて、きょうはあまりに所在ないまま、

けれども、 ふと取り出して、のろのろと編みつづけてみたのだ。 編んでいるうちに、私は、この淡い牡丹色

ている事に気がついた。私は知らなかったのだ。コス も言えないくらい柔かくてマイルドな色調を作り出し の毛糸と、灰色の雨空と、一つに溶け合って、なんと

チウムは、空の色との調和を考えなければならぬもの

だという大事なことを知らなかったのだ。

調和って、

なんて美しくて素晴しい事なんだろうと、いささか驚

き、呆然とした形だった。灰色の雨空と、淡い牡丹色

院の絵を思い出させる。私はこの毛糸の色に依って、 きして来るから不思議である。手に持っている毛糸が はじめて「グウ」というものを知らされたような気が に柔かく感ぜられる。そうして、モネーの霧の中の寺 急にほっかり暖かく、つめたい雨空もビロウドみたい した。よいこのみ。そうしてお母さまは、冬の雪空に、 の毛糸と、その二つを組合せると両方が同時にいきい

馬鹿でいやがって、けれども、それを子供の私に強制

しようともなさらず、私のすきなようにさせて置かれ

と識っていらしてわざわざ選んで下さったのに、私は この淡い牡丹色が、どんなに美しく調和するかちゃん けて、編棒を膝に置き、大きい溜息をついて、顔を らせ、 生きておられないくらいに不安になり、指先の力も抜 そろしい、悪い事ばかり予想せられ、もう、とても、 これ思いをめぐらせばめぐらすほど、前途にとてもお うっとたまらない恐怖と心配の雲が胸に湧いて、あれ 黙って、そしらぬ振りをして待っていらしたお母さま。 しみじみ、いいお母さまだと思うと同時に、こんない で、二十年間も、この色に就いて一言も説明なさらず、 たお母さま。私がこの色の美しさを、本当にわかるま いお母さまを、私と直治と二人でいじめて、 いまに死なせてしまうのではなかろうかと、ふ 困らせ弱

仰向け眼をつぶって、

「お母さま」

と思わず言った。

お母さまは、 お座敷の隅の机によりかかって、ご本

「はい?」

を読んでいらしたのだが、

私は、まごつき、それから、ことさらに大声で、

と、不審そうに返事をなさった。

「とうとう薔薇が咲きました。 私は、いま気がついた。とうとう咲いたわ」 お母さま、ご存じだっ

お座敷のお縁側のすぐ前の薔薇。それは、

和田の叔

やっと一つ咲いたのを、私はちゃんと知っていたのだ 荘の庭に移し植えて下さった薔薇である。けさそれが、 りんとした傲りと強さがあった。 けれども、てれ隠しに、たったいま気づいたみたいに なった薔薇で、二、三箇月前に、叔父さまが、この山 父さまが、むかし、フランスだかイギリスだか、ちょっ 大げさに騒いで見せたのである。花は、濃い紫色で、 と忘れたけれど、とにかく遠いところからお持帰りに 「知っていました」 とお母さまはしずかにおっしゃって、

「あなたには、そんな事が、とても重大らしいのね」

たり、お人形のハンカチイフを作ってみたり、そうい ただけなの。お勝手のマッチ箱にルナアルの絵を貼っ 「いいえ、あなたには、そういうところがあるって言っ 「そうかも知れないわ。可哀そう?」

う事が好きなのね。それに、お庭の薔薇のことだって、 あなたの言うことを聞いていると、生きている人の事

を言っているみたい」 「子供が無いからよ」

言ってしまって、はっとして、まの悪い思いで膝の編 自分でも全く思いがけなかった言葉が、口から出た。

物をいじっていたら、

すぐったいバスで、はっきり聞えたような気がして、 そうおっしゃる男の人の声が、 -二十九だからなあ。 電話で聞くようなく

私は恥ずかしさで、頻が焼けるみたいに熱くなった。

をおかけになっていらして、そのせいか、このごろめっ みになる。お母さまは、こないだからガーゼのマスク お母さまは、何もおっしゃらず、また、ご本をお読

ほど前に、南方の島から蒼黒い顔になって還って来た 従って、おかけになっているのである。直治は、十日 きり無口になった。そのマスクは、直治の言いつけに

のだ。

マイあります、と貼りふだしろよ」 いって来て、 「わあ、ひでえ。 何の前触れも無く、夏の夕暮、裏の木戸から庭へは 趣味のわるい家だ。 来々軒。シュウ

その二、三日前からお母さまは、舌を病んで寝てい

あった。

それが私とはじめて顔を合せた時の、

直治の挨拶で

らした。舌の先が、外見はなんの変りも無いのに、う

ごかすと痛くてならぬとおっしゃって、お食事も、 すいおかゆだけで、お医者さまに見ていただいたら? と言っても、首を振って、 う

あげたけれども、少しもききめが無いようで、私は妙 にいらいらしていた。 「笑われます」 直治はお母さまの枕元に坐って、ただいま、と言っ そこへ、直治が帰還して来たのだ。 と苦笑いしながら、おっしゃる。ルゴールを塗って

ちこちと見て廻り、私がその後をついて歩いて、

「どう?

お母さまは、変った?」

てお辞儀をし、すぐに立ち上って、小さい家の中をあ

いんだ。こんな世の中に、ママなんて、とても生きて

「変った、変った。やつれてしまった。早く死にやい

がる。 行けやしねえんだ。あまりみじめで、見ちゃおれねえ」 「げびて来た。 「私は?」 酒は? 今夜は飲むぜ」 男が二三人もあるような顔をしていや

さんのお咲さんに、弟が帰還したから、お酒を少しわ 私はこの部落でたった一軒の宿屋へ行って、 おかみ

けて下さい、とたのんでみたけれども、お咲さんは、

お酒はあいにく、いま切らしています、というので、

帰って直治にそう伝えたら、直治は、見た事も無い他

人のような表情の顔になって、ちえっ、交渉が下手だ

からそうなんだ、と言い、私から宿屋の在る場所を聞

きだった焼き林檎と、それから、卵のお料理などこし 待って、そのうちに、お咲さんが、お勝手口からひょ らえて、食堂の電球も明るいのと取りかえ、ずいぶん いと顔を出し、 いて、庭下駄をつっかけて外に飛び出し、それっきり、 いくら待っても家へ帰って来なかった。私は直治の好

強く見はって、一大事のように、低い声で言うのであ ているのですけど」 「もし、もし。大丈夫でしょうか。 焼 酎 を召し上っ れいの鯉の眼のようなまんまるい眼を、さらに

る。

```
「飲んでも、病気にならないのでしょう?」
                  「いいえ、メチルじゃありませんけど」
                                                  「焼酎って。あの、メチル?」
```

「飲ませてやって下さい」 「ええ、でも、……」

て帰って行った。 お咲さんは、つばきを飲み込むようにしてうなずい

私はお母さまのところに行って、

「お咲さんのところで、飲んでいるんですって」

と申し上げたら、お母さまは、少しお口を曲げてお

笑いになって、

ごはんをすませなさい。それから今夜は、三人でこの 部屋におやすみ。直治のお蒲団を、まんなかにして」 「そう。阿片のほうは、よしたのかしら。あなたは、

私たちは、お座敷に三人、一つの蚊帳にはいって寝た。 夜ふけて、直治は、荒い足音をさせて帰って来た。

私は泣きたいような気持になった。

「南方のお話を、お母さまに聞かせてあげたら?」

と私が寝ながら言うと、

綺麗に見えた。それだけだ。電気を消せよ。眠られや。 て汽車に乗って、汽車の窓から、水田が、すばらしく 「何も無い。 何も無い。忘れてしまった。 日本に着い

しねえ」

中に満ちあふれた。 あくる朝、直治は寝床に腹這いになって、 私は電燈を消した。 夏の月光が洪水のように蚊帳の 煙草を吸

いながら、遠く海のほうを眺めて、 「舌が痛いんですって?」 はじめてお母さまのお加減の悪いのに気がつい

「そいつあ、きっと、心理的なものなんだ。夜、 お母さまは、ただ幽かにお笑いになった。 たみたいなふうの口のきき方をした。

あいておやすみになるんでしょう。だらしがない。

それをマスクの中にいれて置くといい」 スクをなさい。ガーゼにリバノール液でもひたして、

「でも、 お母さまは、マスクなんか、きっとおきらい

「それは、何療法っていうの?」

私はそれを聞いて噴き出し、

「美学療法っていうんだ」

お顔にそんなものを附ける事は大きらいだった筈であ お母さまは、マスクに限らず、眼帯でも、 眼鏡でも、

る。

「ねえ、お母さま。マスクをなさる?」

「致します」 とまじめに低くお答えになったので、私は、はっと と私がおたずねしたら、

した。直治の言う事なら、なんでも信じて従おうと

私が朝食の後に、さっき直治が言ったとおりに、ガー

思っていらっしゃるらしい。

ゼにリバノール液をひたしなどして、マスクを作り、 お母さまのところに持って行ったら、お母さまは、黙っ

にもう幼い童女のようで、私には悲しく思われた。 両方のお耳に素直におかけになり、そのさまが、本当 て受け取り、おやすみになったままで、マスクの紐を 母さまが嘘をついていらっしゃるように思われてなら らっしゃる。 お母さまは、毎日マスクをなさって、直治を待ってい 着換え、お母さまから、二千円もらって東京へ出かけ ていると、舌の痛みが消えてしまうのですよ」 のだけれども、直治は、帰って来ないのだ。そうして、 て行ってしまった。それっきり、もう十日ちかくなる の師匠さんなどに逢わなければならぬと言って背広に 「リバノールって、いい薬なのね。このマスクをかけ と、笑いながらおっしゃったけれども、私には、お お昼すぎに、直治は、東京のお友達や、文学のほう

さまに、だしぬけに薔薇の事など報告して、そうして、 わって、 あの小説家の上原さんなんかと一緒に東京中を遊びま ないのだ。もう大丈夫、とおっしゃって、いまは起き 子供が無いからよ、なんて自分にも思いがけなかった かりで、直治はまあ、東京で何をしているのだろう、 ていらっしゃるけれども、食慾はやっぱりあまり無 いない、と思えば思うほど、苦しくつらくなり、お母 い御様子だし、口数もめっきり少く、とても私は気が へんな事を口走って、いよいよ、いけなくなるばかり 東京の狂気の渦に巻き込まれているのにちが

「あ

行って、二階の洋間にはいってみた。 く、身一つをもてあまして、ふらふら階段をのぼって ここは、こんど直治の部屋になる筈で、 と言って立ち上り、さて、どこへも行くところが無 四、 五日前

に私が、

蔵書やノートブックなど一ぱいつまった木の箱五つ六 お手伝いをたのみ、直治の洋服簞笥や机や本箱、 つ、とにかく昔、西片町のお家の直治のお部屋にあっ お母さまと相談して、下の農家の中井さんに また、

ら帰って来たら、直治の好きな位置に、簞笥本箱など たもの全部を、ここに持ち運び、いまに直治が東京か

もう、 治のノートブックを一冊取りあげて見たら、そのノー それぞれ据える事にして、それまではただ雑然とここ したままで、私は、何気なく足もとの木の箱から、直 に置き放しにしていたほうがよさそうに思われたので、 足の踏み場も無いくらいに、部屋一ぱい散らか

夕顔日誌

トブックの表紙には、

い書き散らされていたのである。直治が、あの、麻薬 と書きしるされ、その中には、 次のような事が一ぱ

中毒で苦しんでいた頃の手記のようであった。

焼け死ぬる思い。苦しくとも、苦しと一言、半句、

例も無き、 叫び得ぬ、 思想? ウソだ。主義? 古来、未曾有、人の世はじまって以来、 前

だ。 秩序? 五尺余と聞いて、ただその花穂にのみ、心がおどる。 えられ、その花穂の如きも、前者で最長九尺、後者で 牛島の藤は、 ウソだ。 底知れぬ地獄の気配を、ごまかしなさんな。 樹齢千年、 誠実? 真理? 熊野の藤は、 ウソだ。理想? ウソだ。 純粋? みなウソ 数百年と称

への愛では無い。 論理は、 アレモ人ノ子。 所謂、 生キテイル。 論理への愛である。 生きている人間

金と女。論理は、はにかみ、そそくさと歩み去る。

そんな学問なんかより、ひとりの処女の微笑が尊いと いうファウスト博士の勇敢なる実証。 学問とは、虚栄の別名である。人間が人間でなくな 歷史、哲学、教育、宗教、法律、政治、経済、社会、

ゲエテにだって誓って言える。僕は、どんなにでも

ろうとする努力である。

巧く書けます。一篇の構成あやまたず、 えるのだがなあ。 るまい。 さいというんだ。小説を読んで襟を正すなんて、 を正さしめ、完璧のお小説、 読者の眼のうらを焼く悲哀、若しくは、 下手くそに書いて、 を見たいばかりに、 の所作である。そんなら、いっそ、 かっていうんだ。どだいそんな、 なわち、スクリンの説明か、 よい作品ほど、 僕は友人の心からたのしそうな笑顔 尻餅ついて頭かきかき逃げて行く。 一篇の小説、わざとしくじって、 取り澄ましていないように見 はずかしくって、 朗々音読すれば、 傑作意識が、 羽織袴でせにやな 粛然、 適度の滑稽、 ケチく 所謂襟り 書ける これす 狂人

吹いてお聞かせ申し、ここに日本一の馬鹿がいます、 ああ、その時の、友人のうれしそうな顔ったら! 文いたらず、人いたらぬ風情、おもちゃのラッパを

情は、これはいったい何でしょう。 あなたはまだいいほうですよ、健在なれ! と願う愛 友人、したり顔にて、あれがあいつの悪い癖、 惜し

いものだ、と御述懐。愛されている事を、ご存じ無い。 金が欲しい。 味気ない思い。 不良でない人間があるだろうか。

さもなくば、

眠りながらの自然死!

この部屋に目ぼしい質草ありや、あるなら持って行け、 こっそり家へ連れて来て、僕の部屋へとおして、何か 薬屋に千円ちかき借金あり。きょう、質屋の番頭を

見もせず、およしなさい、あなたのお道具でもないの 火急に金が要る、と申せしに、番頭ろくに部屋の中を とぬかした。よろしい、それならば、僕がいまま

るしろもの一つも無し。

威勢よく言って、かき集めたガラクタ、質草の資格あ

僕のお小遣い銭で買った品物だけ持って行け、

で、

やの驚き、 くまなき、 これはヴィナスが、その全裸を、男に見られて、あな 台上に載っているのだ。けれども、これをよく見ると、 リヤの花にも似た片手、 まず、片手の石膏像。これは、ヴィナスの右手。ダ 含羞旋風、裸身むざん、薄くれない、 かッかッのほてり、からだをよじってこの まっしろい片手、それがただ 残り

胸も苦しくなるくらいに哀れに表情せられているのが、

もない純白のこのきゃしゃな右手に依って、こちらの

のはじらいが、

わかる筈だ。けれども、これは、所謂、

非実用のガラ

手つき、そのようなヴィナスの息もとまるほどの裸身

指先に指紋も無く、 掌 に一本の手筋

クタ。 ロイドの独楽、 その他、パリ近郊の大地図、直径一尺にちかきセル 番頭、 五十銭と値踏みせり。

番頭笑って、 もうおいとま致します、と言う。待て、

いずれも掘出物のつもりで買った品物ばかりなのだが、

糸よりも細く字の書ける特製のペン先、

と制止して、 結局また、本を山ほど番頭に背負わせて、

金五円也を受け取る。僕の本棚の本は、

ほとんど廉価

なるに依って、 の文庫本のみにして、しかも古本屋から仕入れしもの 質の値もおのずから、このように安い

である。 千円の借銭を解決せんとして、五円也。 世の中に於

ける、 ない。 僕の実力、 おおよそかくの如し。笑いごとでは

デカダン? しかし、こうでもしなけりゃ生きてお

りは、 は言わないものだ。ケチくさく、用心深い偽善者ども さっぱりする。けれども人は、めったに、死ね! れないんだよ。そんな事を言って、僕を非難する人よ 死ね! と言ってくれる人のほうがありがたい。

りはせぬ。人道? 冗談じゃない。

僕は知っているよ。

正義?

所謂階級闘争の本質は、そんなところにあ

死ね! という宣告でなかったら、何だ。ごまかし 自分たちの幸福のために、相手を倒す事だ。殺す事だ。

ちゃいけねえ。

颒、 幽霊、守銭奴、しゅせんど )かし、僕たちの階級にも、ろくな奴がいない。白 狂犬、 ほら吹き、ゴザイマスル、

雲の上から小便。 死ね! という言葉を与えるのさえ、もったいない。

戦争。 日本の戦争は、ヤケクソだ。

ひとりで死にたいわい。 ヤケクソに巻き込まれて死ぬのは、 いや。いっそ、

じめさ。ぷ! いるものである。この頃の、 人から尊敬されようと思わぬ人たちと遊びたい。 人間は、嘘をつく時には、 指導者たちの、 必ず、まじめな顔をして あの、 ま

けれども、そんないい人たちは、僕と遊んでくれや

しない。 僕が早熟を装って見せたら、人々は僕を、 早熟だと

噂した。僕が、なまけものの振りをして見せたら、

人々は僕を、なまけものだと噂した。僕が小説を書け

に苦しくて、思わず呻いた時、 は僕を、冷淡なやつだと噂した。けれども、 だと噂した。僕が金持ちの振りをしたら、人々は僕を、 ない振りをしたら、人々は僕を、書けないのだと噂し りを装っていると噂した。 金持ちだと噂した。僕が冷淡を装って見せたら、人々 結局、 どうも、くいちがう。 僕が嘘つきの振りをしたら、人々は僕を、 自殺するよりほか仕様がないのじゃないか。 人々は僕を、 僕が本当 苦しい振 嘘つき

このように苦しんでも、ただ、自殺で終るだけなの

だ、と思ったら、声を放って泣いてしまった。

そりと縊れて死んでいたという。 が当って、その枝にハイデルベルヒの若い学生が、ほっ

春の朝、二三輪の花の咲きほころびた梅の枝に朝日

「ママ! 僕を叱って下さい!」

「どういう工合いに?」 「弱虫!って」 ママには無類のよさがある。ママを思うと、泣きた 弱虫。……もう、いいでしょう?」

くなる。ママヘおわびのためにも、死ぬんだ。

オユルシ下サイ。イマ、イチドダケ、オユルシ下サ

年々や

めしいのままに

鶴のひな あわれ、太るも 育ちゆくらし

(元旦試作)

## パビナアル パンオピン アトロピン モルヒネ アトロモール ナルコポン パントポン

プライドとは何だ、プライドとは。

行く事が出来ぬものか。 にはいいところがあるんだ)などと思わずに、生きて 人間は、いや、男は、(おれはすぐれている)(おれ

厳粛=阿呆感 ちえくらべ。 ちえくらべ。

ているに違いないのさ。 とにかくね、生きているのだからね、インチキをやっ

或る借銭申込みの手紙。

「御返事を。

そうして、それが必ず快報であるように。 御返事を下さい。

います。 芝居をしているのではありません。絶対にそうでは 僕はさまざまの屈辱を思い設けて、ひとりで呻いて

ありません。 お願いいたします。

誇張ではないのです。 僕は恥ずかしさのために死にそうです。

えているのです。 毎日毎日、 御返事を待つて、 夜も昼もがたがたふる

僕に、砂を嚙ませないで。

輾転しているのです。 壁から忍び笑いの声が聞えて来て、 深夜、 床の中で

僕を恥ずかしい目に逢わせないで。

姉さん!」

がら、 ぱいにひらいて、白い雨に煙っているお庭を見下しな にかえして、それから窓のほうに歩いて行き、窓を一 もう、あれから、六年になる。直治の、 そこまで読んで私は、その夕顔日誌を閉じ、 あの頃の事を考えた。 この麻薬中 木の箱

毒が、私の離婚の原因になった、いいえ、そう言って

ように、そのように、私の生れた時から、さだまって

も、べつな何かのきっかけで、いつかは行われている

はいけない、私の離婚は、直治の麻薬中毒がなくって

れたので、 てやるなど、たいへん工合いの悪い事のようにも思わ んと相談して、 いだばかりで、 いた事みたいな気もする。直治は、薬屋への支払いに また、嫁ぎ先のお金を、 しばしば私にお金をねだった。 里から私に附き添って来たばあやのお関さ 私の腕輪や、 お金などそんなに自由になるわけは無 頸飾りや、ドレスを売っ 里の弟へこっそり融通し 私は山木へ嫁

せんから、お金は、お関に言いつけて、京橋の×町×

そうして、

いまは苦しくて恥ずかしくて、姉上と顔を

お金を下さい、という手紙を寄こして、

また電話で話する事さえ、とても出来ま

弟は私に、

合せる事も、

は、こんど姉上からお金をもらったら、それでもって かしてこの中毒をなおしてしまうつもりなのです、僕 附かれたくないのです、ママの知らぬうちに、なんと お願いします、僕はこんどの中毒を、ママにだけは気 知らせる事になっているのですから、必ずそのように けさせるよう、上原さんは、悪徳のひとのように世の はご存じの筈の、小説家上原二郎さんのところにとど 丁目のカヤノアパートに住んでいる、姉上も名前だけ て下さい、そうすると、上原さんがすぐに僕に電話で 中から評判されているが、決してそんな人ではないか 安心してお金を上原さんのところへとどけてやっ

には内緒に、 なのです、本当です、薬屋の借りを全部すましたら、 薬屋への借りを全部支払って、それから塩原の別荘へ かれていて、私はその指図どおりに、お関さんにお金 もう僕は、その日から麻薬を用いる事はぴったりよす でも行って、 つもりです、 たのみます、というような事が、その手紙に書 健康なからだになって帰って来るつもり 神さまに誓います、信じて下さい、ママ お関をつかってカヤノアパートの上原さ

せたものだが、弟の手紙の誓いは、いつも嘘で、

塩原

の別荘にも行かず、薬品中毒はいよいよひどくなるば

を持たせて、こっそり上原さんのアパートにとどけさ

どけさせるのだった。 さんに売らせて、そのお金を上原さんのアパートにと 知れぬと思いながらも、ついまた、ブローチなどお関 むけたいくらいの哀切な誓いをするので、また嘘かも かりの様子で、お金をねだる手紙の文章も、 い苦しげな調子で、こんどこそ薬をやめると、 「小柄で顔色の悪い、ぶあいそな人でございます」 「上原さんって、どんな方?」 悲鳴に近 顔をそ

いませぬです。たいてい、奥さんと、六つ七つの女の

「でも、アパートにいらっしゃる事は、めったにござ

お関さんは答える。

す。あの奥さんになら、安心してお金をあずける事が ども、お優しくて、よく出来たお方のようでございま この奥さんは、そんなにお綺麗でもございませぬけれ お子さんと、お二人がいらっしゃるだけでございます。

出来ます」 その頃の私は、いまの私に較べて、いいえ、較べも

ぼんやりの、のんき者ではあったが、それでも流石に、 のにも何もならぬくらい、まるで違った人みたいに、

自動車を銀座でかえして、それからひとりで歩いて京 て、たまらなく心配になり、一日、お能からの帰り、 つぎつぎと続いてしかも次第に多額のお金をねだられ

年寄りのような、お若いような、いままで見た事もな 橋のカヤノアパートを訪ねた。 い奇獣のような、へんな初印象を私は受取った。 「女房はいま、子供と、一緒に、配給物を取りに」 上原さんは、 縞の給に、 お部屋でひとり、 紺絣 のお羽織を召していらして、お こんがすり 新聞を読んでいらし

を、奥さんのお友達とでも思いちがいしたらしかった。

すこし鼻声で、とぎれとぎれにそうおっしゃる。

私

は、ふん、と笑った。私は、なぜだか、ひやりとした。

「出ましょうか」

私が、直治の姉だと言う事を申し上げたら、上原さん

パートの廊下を先に立って歩かれた。 新しい下駄を取り出しておはきになり、 そう言って、もう二重廻しをひっかけ、 さっさとア 下駄箱から

がら、その後を追った。 その川風にさからうように、すこし右肩をあげて築地 ら吹いて来る川風のような感じであった。上原さんは、 のほうに黙って歩いて行かれる。私は小走りに走りな 外は、初冬の夕暮。風が、つめたかった。 隅田川か

卓をはさんで、ひっそりお酒を飲んでいた。 組の客が、二十畳くらいの細長いお部屋で、それぞれ 東京劇場の裏手のビルの地下室にはいった。四、

Ŧi.

をすすめた。私は、そのコップで二杯飲んだけれども、 して、私にも別なコップを取り寄せて下さって、お酒 上原さんは、コップでお酒をお飲みになった。そう

上原さんは、お酒を飲み、煙草を吸い、そうしてい

なんともなかった。

れども、とても落ちつき、気分がよかった。 ところへ来たのは、生まれてはじめての事であったけ つまでも黙っていた。私も、黙っていた。私はこんな

「お酒でも飲むといいんだけど」

「え?」

「いいえ、弟さん。アルコールのほうに転換するとい

じ様なものなんだが、アルコールのほうは、人は案外 あれは人が薄気味わるがってね、アルコールだって同 ゆるすんだ。弟さんを、酒飲みにしちゃいましょう。 いいでしょう?」 いんですよ。僕も昔、 私、 私が出掛けようとした時、うちの運転手の知合い いちど、お酒飲みを見た事がありますわ。 麻薬中毒になった事があってね、 鬼のような真赤な顔をし 新年

が無いんです、と言って、自動車からおろして肩にか

ろいて叫んだら、運転手が、これはお酒飲みで、

て、ぐうぐう大いびきで眠っていましたの。

私がおど

仕様

の者が、

自動車の助手席で、

て、 事があるんですもの。まるで、 すけど、面白かったわ」 にぐったりして、何だかそれでも、ぶつぶつ言ってい ついでどこかへ連れて行きましたの。骨が無いみたい 「そんな事は、ありませんわ。 「あなただって、酒飲みです」 「あら、だって、 「僕だって、酒飲みです」 私あの時、はじめてお酒飲みってものを見たので 違うんでしょう?」 私は、 違いますわ」 お酒飲みを見た

「それでは、弟さんも、酒飲みにはなれないかも知れ

上原さんは、はじめて楽しそうにお笑いになって、

帰りましょう。おそくなると、困るんでしょう?」 ませんが、とにかく、酒を飲む人になったほうがいい。

「いいえ、かまわないんですの」

ん! 会計! 「いや、実は、こっちが窮屈でいけねえんだ。ねえさ

るんですけど」 「うんと高いのでしょうか。少しなら、私、 持ってい

「そう。そんなら、会計は、あなただ」

「足りないかも知れませんわ」 私は、バッグの中を見て、お金がいくらあるかを上

原さんに教えた。

笑った。 やがる」 「それだけあれば、もう二、三軒飲める。馬鹿にして 「どこかへ、また、飲みにおいでになりますか?」 上原さんは顔をしかめておっしゃって、それから

「いや、もうたくさん。タキシーを拾ってあげますか と、おたずねしたら、まじめに首を振って、

ら、お帰りなさい」 私たちは、地下室の暗い階段をのぼって行った。

るりとこちら向きになり、素早く私にキスをした。

私

歩さきにのぼって行く上原さんが、階段の中頃で、

は、唇、を固く閉じたまま、それを受けた。 でも、その時から私に、あの「ひめごと」が出来てし べつに何も、上原さんをすきでなかったのに、それ

を上って行って、私は不思議な透明な気分で、ゆっく まったのだ。かたかたかたと、上原さんは走って階段

た。 り上って、外へ出たら、川風が頰にとても気持よかっ 上原さんに、タキシーを拾っていただいて、私たち

は黙ってわかれた。 くなったような気持がした。 車にゆられながら、私は世間が急に海のようにひろ

なって、ふっとそう言った。 切る事が出来ないのですか?」 「知っています。細田でしょう? どうしても、思い 「私には、恋人があるの」 或ある日、 私は、夫からおこごとをいただいて淋しく

だめなんだ、と私は思った。ドレスの生地を間違って 夫婦の間に持ち出されるようになった。もうこれは、 その問題が、何か気まずい事の起る度毎に、私たち

私は黙っていた。

出来ず、全部捨てて、また別の新しい生地の裁断にと

裁断した時みたいに、もうその生地は縫い合せる事も

「まさか、その、おなかの子は」

りかからなければならぬ。

からなかった。 中になって、あんなお方の奥さまになったら、どんな かったのだ。私は、恋も知らなかった。愛、さえ、わ しくて、がたがた震えた。いま思うと、 と或る夜、夫に言われた時には、 まあ、美しい日常生活を営むことが出来るでしょ 私は、 細田さまのおかきになる絵に夢 私はあまりおそろ 私も夫も、

う、

結婚なんて無意味だわ、と私は誰にでも言いふらして

あんなよい趣味のお方と結婚するのでなければ、

いたので、そのために、みんなに誤解されて、それで

きりになってしまったのだ。 病気になって寝込んで、もう、 に帰って、それから、赤ちゃんが死んで生れて、 は附き添いのお関さんと一緒に里のお母さまのところ とり離婚などあらわに言い出したお方もいなかったの という事を公言し、 も い赤ちゃんまで、夫の疑惑の的になったりして、 んにもつれて、その頃、私のおなかで眠っていた小さ 私は、 いつのまにやら周囲が白々しくなっていって、 恋も愛もわからず、平気で細田さまを好きだ 取消そうともしなかったので、へ 山木との間は、 誰ひ 私は 私

直治は、私が離婚になったという事に、

何か責任み

あったのである。 総額は、その時に弟が私に教えた金額の約三倍ちかく ねてみたら、それはおそろしいほどの金額であった。 しかも、それは弟が実際の金額を言えなくて、 私は弟に、薬屋の借りがいくらになっているのかたず あわあ声を挙げて、顔が腐ってしまうくらいに泣いた。 たいなものを感じたのか、僕は死ぬよ、と言って、わ 私、 ていたのがあとでわかった。あとで判明した実際の 上原さんに逢ったわ。いいお方ね。これから、

酒って、とても安いものじゃないの。お酒のお金くら

上原さんと一緒にお酒を飲んで遊んだらどう?

いの事も、心配しないで。どうにか、なるわよ」 いだったら、私いつでもあなたにあげるわ。薬屋の払 私が上原さんと逢って、そうして上原さんをいいお

弟は、その夜、私からお金をもらって早速、上原さん 方だと言ったのが、弟を何だかひどく喜ばせたようで、 のところに遊びに行った。 中毒は、それこそ、精神の病気なのかも知れない。

私が上原さんをほめて、そうして弟から上原さんの著

書を借りて読んで、偉いお方ねえ、などと言うと、 弟

姉さんなんかにはわかるもんか、と言って、それ

でも、とてもうれしそうに、じゃあこれを読んでごら

ちに私も上原さんの小説を本気に読むようになって、 二人であれこれ上原さんの 噂 などして、弟は毎晩の とまた別の上原さんの著書を私に読ませ、そのう

転換していったようであった。薬屋の支払いに就いて、 ように上原さんのところに大威張りで遊びに行き、だ んだん上原さんの御計画どおりにアルコールのほうへ

手でお顔を覆いなさって、しばらくじっとしていらっ 私がお母さまにこっそり相談したら、お母さまは、片

しゃったが、やがてお顔を挙げて淋しそうにお笑いに

なり、考えたって仕様が無いわね、何年かかるかわか

らないけど、毎月すこしずつでもかえして行きましょ

さがって、何をどうすればいいのか、いまだに何もわ うよ、とおっしゃった。 夕顔。ああ、弟も苦しいのだろう。 あれから、もう、六年になる。 しかも、途がふ

飲んでいるのだろう。 いっそ思い切って、本職の不良になってしまったら

かっていないのだろう。ただ、毎日、

死ぬ気でお酒を

はあるまいか。 どうだろう。そうすると、弟もかえって楽になるので

クに書かれていたけれども、そう言われてみると、私 不良でない人間があるだろうか、とあのノートブッ

みたいに思われて来る。不良とは、優しさの事ではな だって不良、叔父さまも不良、お母さまだって、不良

いかしら。

几

ごとく慧かれ、というイエスの言葉をふと思い出し、 いました。けれども、けさ、鳩のごとく素直に、蛇のいました。けれども、けさ、鳩のごとく素直に、蛇のいました。 お手紙、書こうか、どうしようか、ずいぶん迷って

直治の姉でございます。お忘れかしら。お忘れだった 奇妙に元気が出て、お手紙を差し上げる事にしました。

ごやっかいを、おかけしたようで、相すみません。(で も、本当は、直治の事は、それは直治の勝手で、私が 直治が、こないだまたお邪魔にあがって、ずいぶん 思い出して下さい。

するのです。)きょうは、直治の事でなく、私の事で、

差し出ておわびをするなど、ナンセンスみたいな気も

お願いがあるのです。京橋のアパートで罹災なさって、

それから今の御住所にお移りになった事を直治から聞

ようかと思ったのですが、お母さまがこないだからま きまして、よっぽど東京の郊外のそのお宅にお伺いし

た少しお加減が悪く、お母さまをほっといて上京する

申し上げる事に致しました。

事は、どうしても出来ませぬので、それで、

お手紙で

罪でさえあるかも知れませんが、けれども私は、いい 見ると、 私のこの相談は、これまでの「女大学」の立場から あなたに、御相談してみたい事があるのです。 非常にずるくて、けがらわしくて、悪質の犯

うもありませんので、弟の直治がこの世で一ばん尊敬 え、私たちは、いまのままでは、とても生きて行けそ ていただき、お指図をお願いするつもりなのです。 しているらしいあなたに、私のいつわらぬ気持を聞い

私には、いまの生活が、たまらないのです。すき、

親子三人、生きて行けそうもないのです。 きらいどころではなく、とても、このままでは私たち

ぎ、雨の中を下の農家の娘さんが、お米を背負って持っ て来ました。そうして私のほうから、約束どおりの衣

くて、自分をもてあましていましたら、お昼すこしす

昨日も、くるしくて、からだも熱っぽく、息ぐるし

類を差し上げました。娘さんは、食堂で私と向い合っ て腰かけてお茶を飲みながら、じつに、リアルな口調

「あなた、ものを売って、これから先、どのくらい生

活して行けるの?」

「半歳か、一年くらい」 と私は答えました。そうして、右手で半分ばかり顔 と言いました。

をかくして、

「眠いの。眠くて、仕方がないの」

と言いました。

「疲れているのよ。眠くなる神経衰弱でしょう」

「そうでしょうね」

う言葉と、ロマンチシズムという言葉が浮んで来まし 涙が出そうで、ふと私の胸の中に、リアリズムとい

た。私に、リアリズムは、ありません。こんな具合い

どは、 予感せられるのが、おそろしいのです。とても、たま の中で、 ません。 御出張です。でも、くるしいのは、こんな事ではあり を感じました。お母さまは、 ちつくしたままおのずから腐って行くのをありありと の宿屋と料理屋とをかねた家へ御精勤で、三日にいち 人で、こちらにいる時は、 たり起きたりですし、弟は、ご存じのように心の大病 私たちの衣類を売ったお金を持って東京方面へ 芭蕉の葉が散らないで腐って行くように、 私はただ、私自身の生命が、こんな日常生活 焼酎を飲みに、この近所しょうちゅう と思ったら、全身に寒気 半分御病人のようで、 寝

生きて行けるのかしら、

らないのです。だから私は、「女大学」にそむいても、 いまの生活からのがれ出たいのです。 それで、 私、あなたに、相談いたします。

のです。 を、はっきり言ってしまいたいのです。そのお方は、 将来、そのお方の愛人として暮らすつもりだという事 私は、いま、お母さまや弟に、はっきり宣言したい

あなたもたしかご存じの筈です。そのお方のお名前の 私が前から、或るお方に恋をしていて、私は

きたくて、こがれ死にをするような思いをして来たの

か苦しい事が起ると、そのM・Cのところに飛んで行

イニシャルは、M・Cでございます。私は前から、

何

です

ころへ行くより他に、私の生きる途が無い気持なので のお友達もあるようです。けれども私は、M・Cのと もございます。また、私より、もっと綺麗で若い、女 M・Cには、 あなたと同じ様に、奥さまもお子さま

す。M・Cの奥さまとは、私はまだ逢った事がありま せんけれども、とても優しくてよいお方のようでござ います。私は、その奥さまの事を考えると、自分をお

Cにたよる事を止せないのです。鳩のごとく素直に、 は、それ以上におそろしいもののような気がして、M・ そろしい女だと思います。けれども、私のいまの生活

ひとりで行動するより他は無いのだ、と思うと、涙が 蛇のごとく慧く、私は、私の恋をしとげたいと思いま あなたは、いかがです。私は結局、ひとりで考えて、 たちも、誰ひとり私に賛成して下さらないでしょう。 でも、きっと、お母さまも、弟も、また世間の人

出て来ます。生れて初めての、ことなのですから。 の、むずかしいことを、周囲のみんなから祝福されて

しとげる法はないものかしら、とひどくややこしい代

らして、どこかに一箇所、ぱらぱらと綺麗に解きほぐ 数の因数分解か何かの答案を考えるように、 思いをこ

れる糸口があるような気持がして来て、急に陽気に

それっきり。だから、あなたにお願いします。どうか、 のかしら、 なったりなんかしているのです。 から、M・Cのほうでどうしても、いやだといったら、 かけ愛人、とでもいおうかしら、そんなものなのです ていらっしゃるのか。それを考えると、しょげてしま います。 けれども、かんじんのM・Cのほうで、 謂わば、私は、押しかけ、……なんという 押しかけ女房といってもいけないし、 私をどう思っ 押し

或る日、私の胸に幽かな淡い虹がかかって、それは恋 あのお方に、あなたからきいてみて下さい。六年前の

でも愛でもなかったけれども、年月の経つほど、その

たいに、思っていらっしゃったのでしょうか。そうし らっしゃったのでしょう。それこそ、雨後の空の虹み ようでございます。どうぞ、あのお方に、きいてみて 夕立の晴れた空にかかる虹は、やがてはかなく消えて 虹はあざやかに色彩の濃さを増して来て、私はいまま て、とっくに消えてしまったものと? 下さい。あのお方は、ほんとに、私を、どう思ってい しまいますけど、ひとの胸にかかった虹は、消えない で一度も、それを見失った事はございませんでした。 それなら、私も、私の虹を消してしまわなければな

りません。けれども、私の生命をさきに消さなければ、

私の胸の虹は消えそうもございません。

御返事を、祈っています。

上原二郎様(私のチェホフ。マイ、チェホフ。 M

物的な女になってゆくというよりは、ひとらしく 私は、このごろ、少しずつ、太って行きます。 動

なったのだと思っています。この夏は、ロレンス

の小説を、一つだけ読みました。

御返事が無いので、もういちどお手紙を差し上げま

紙の一行々々に狡智の限りを尽してみたのです。 お願い申しませぬ。他にたくさん、私を可愛がって下 金がほしいという意図だけ、それだけの手紙だとお思 私はあなたに、私の生活をたすけていただきたい、お ンが欲しいのなら、 たしませぬけれども、しかし、ただ私が自身のパトロ ておしまいになったのでしょう。本当に、私はあの手 のような奸策に満ち満ちていたのを、いちいち見破っ いになった事でしょう。そうして、私もそれを否定い こないだ差し上げた手紙は、とても、ずるい、 失礼ながら、特にあなたを選んで 治結局、 蛇

さる老人のお金持などあるような気がします。げんに

が、六十すぎた独身のおじいさんで、芸術院とかの会 らいにこの山荘にやって来ました。この師匠さんは、 員だとか何だとか、そういう大師匠のひとが、私をも そのお方のお名前は、あなたもご存じかも知れません 私どもの西片町のお家の近所に住んでいましたので、 こないだも、妙な縁談みたいなものがあったのです。

宅の門の傍に立っていらして、お母さまが自動車の窓

前を通り過ぎた時、そのお方がおひとりでぼんやりお

とお母さまと二人で、自動車でその師匠さんのお家の

私たちも隣組のよしみで、時たま逢う事がありました。

いつか、あれは秋の夕暮だったと覚えていますが、私

さんの気むずかしそうな蒼黒いお顔が、ぱっと紅葉よ からちょっと師匠さんにお会釈なさったら、その師匠

「こいかしら」

りも赤くなりました。

私は、はしゃいで言いました。

「お母さまを、すきなのね」

けれども、お母さまは落ちついて、

す。 を尊敬するのは、私どもの家の家風のようでございま 「いいえ、偉いお方」 とひとりごとのように、おっしゃいました。

芸術家

を介し、 和田の叔父さまと謡曲のお天狗仲間の或る宮家のお方 もなく、いやなので、私にはいま結婚の意志がござい しあげたら? とおっしゃるし、私は深く考えるまで かず子から思ったとおりの御返事を師匠さんに直接さ その師匠さんが、先年奥さまをなくなさったとかで、 お母さまに申し入れをなさって、お母さまは、

ません、という事を何でもなくスラスラと書けました。

「お断りしてもいいのでしょう?」

「そりゃもう。……私も、無理な話だと思っていたわ」

その頃、師匠さんは軽井沢の別荘のほうにいらした

ので、そのお別荘へお断りの御返事をさし上げたら、

るものらしいのね。 お見えになったのです。芸術家というものは、おいく 事の事は何もご存じでなく、出し抜けに、この山荘に 立ち寄らせていただきましたとおっしゃって、私の返 さんご自身、伊豆の温泉へ仕事に来た途中でちょっと それから、二日目に、その手紙と行きちがいに、 つになっても、こんな子供みたいな気ままな事をなさ お母さまは、お加減がわるいので、私が御相手に出 支那間でお茶を差し上げ、 師匠

ている事と存じます。私、よく考えましたのですけど」

「あの、お断りの手紙、いまごろ軽井沢のほうに着い

「そうですか」

と申し上げました。

とせかせかした調子でおっしゃって、汗をお拭きに

下さい。 「でも、それは、もう一度、よくお考えになってみて 私は、あなたを、何と言ったらいいか、

なり、

が、その代り、物質的にはどんなにでも幸福にしてあ ば精神的には幸福を与える事が出来ないかも知れない

げる事が出来る。これだけは、はっきり言えます。 あ、ざっくばらんの話ですが」 「お言葉の、その、幸福というのが、私にはよくわか

私 育てて行けるだけのお金があったら、それでたくさん どうだっていいのですの。お金もほしいけど、子供を を生ませたいと思う女、という言葉がございましたわ。 ましたわね。ニイチェだかのエッセイの中にも、子供 なさい。チェホフの妻への手紙に、子供を生んでおく りません。生意気を申し上げるようですけど、ごめん ですわ」 れ、私たちの子供を生んでおくれ、って書いてござい 子供がほしいのです。幸福なんて、そんなものは、

「あなたは、珍らしい方ですね。誰にでも、

思ったと

師匠さんは、へんな笑い方をなさって、

おりを言える方だ。あなたのような方と一緒にいると、 私の仕事にも新しい霊感が舞い下りて来るかも知れな おとしに似合わず、ちょっと気障みたいな事を

に私の力で若返らせる事が出来たら、それも生き甲斐 言いました。こんな偉い芸術家のお仕事を、もし本当 のある事に違いない、とも思いましたが、けれども、

私は、その師匠さんに抱かれる自分の姿を、どうして

も考えることが出来なかったのです。 「私に、恋のこころが無くてもいいのでしょうか?」 と私は少し笑っておたずねしたら、師匠さんはまじ

めに、

やりしていて、いいんですよ」

とおっしゃいます。

「女のかたは、それでいいんです。

女のひとは、

ぼん

「でも、 私みたいな女は、やっぱり、 恋のこころが無

なんですもの。来年は、もう、三十」 くては、 と言って、思わず口を覆いたいような気持がしまし 結婚を考えられないのです。 私、もう、大人

た。 三十。女には、二十九までは乙女の匂いが残ってい

る。しかし、三十の女のからだには、もう、どこにも、

ガラスの破片のようにどぎつく光っていました。あの 説の中の言葉がふっと思い出されて、やりきれない淋 小説を読んだ時には、そりゃそうだろうと軽く肯定し しさに襲われ、外を見ると、真昼の光を浴びて海が、 乙女の匂いが無い、というむかし読んだフランスの小

腕輪、 て澄ましていた。三十歳までで、女の生活は、おしま いになると平気でそう思っていたあの頃がなつかしい。 頸飾り、ドレス、帯、ひとつひとつ私のからだ

だの乙女の匂いも次第に淡くうすれて行ったのでしょ

まずしい、中年の女。おお、いやだ。でも、中年

周囲から消えて無くなって行くに従って、私のから

0)

教師が、イギリスにお帰りの時、十九の私にこうおっ しゃったのを覚えています。 のね。このごろ、それがわかって来ました。英人の女 の女の生活にも、女の生活が、やっぱり、あるんです 「あなたは、恋をなさっては、いけません。あなたは、

と、大きくなってからになさい。三十になってからに 恋をしたら、不幸になります。恋を、なさるなら、もっ

なさい」 けれども、そう言われても私は、きょとんとしてい

想像も何も出来ないことでした。 ました。三十になってからの事など、その頃の私には、

したが」 「このお別荘を、 お売りになるとかいう。噂を聞きま

しゃいました。 師匠さんは、意地わるそうな表情で、ふいとそうおっ

が、お買いになって下さるのでしょう?」 「ごめんなさい。桜の園を思い出したのです。 私は笑いました。 あなた

師匠さんは、さすがに敏感にお察しになったようで、

怒ったように口をゆがめて黙しました。

どうこうという話があったのも事実ですが、それは立 或る宮様のお住居として、新円五十万円でこの家を、

悪くした様子で、あと、世間話を少ししてお帰りになっ 思われているのではたまらないと、すっかりお機嫌を ち消えになり、 てしまいました。 しょう。でも、桜の園の口パーヒンみたいに私どもに その噂でも師匠さんは聞き込んだので

ただ、中年の女の押しかけを、引受けて下さい。 ではございません。それは、はっきり言えるんです。 私がいま、あなたに求めているものは、ロパーヒン

私がはじめて、あなたとお逢いしたのは、もう六年

人に就いて何も知りませんでした。ただ、弟の師匠さ

くらい昔の事でした。あの時には、私はあなたという

それから、あなたは、ちょっと軽いイタズラをなさっ けでした。そうして、一緒にコップでお酒を飲んで、 に身軽になったくらいの気分でいました。あなたを、 たでしょう。けれども、私は平気でした。ただ、へん ん、それもいくぶん悪い師匠さん、そう思っていただ

まり熱心な読者ではなかったのですが、六年間、いつ

の頃からか、あなたの事が霧のように私の胸に滲み込

んでいたのです。あの夜、地下室の階段で、私たちの

うちに、弟のお機嫌をとるために、あなたの著書を弟

から借りて読み、面白かったり面白くなかったり、あ

すきでもきらいでも、なんでもなかったのです。その

す。 まごつきます。私は、あなたの赤ちゃんがほしいので りません。私は、小説家などにあこがれてはいないの りなく、ひとりでめそめそ泣きました。あなたは、 これが、恋かも知れぬと思ったら、とても心細くたよ なことだったような気がして、あなたがしたわしくて、 です。文学少女、などとお思いになったら、こちらも、 もめ」のニーナのように、作家に恋しているのではあ の男のひとと、まるで全然ちがっています。私は、「か て、なんだかあれは、私の運命を決定するほどの重大 した事も、急にいきいきとあざやかに思い出されて来 他

はいやなんです。 私は、おメカケ、(この言葉、言いた 押しのけるなど、それはあさましい暴力みたいで、私 出来ないものとあきらめています。あなたの奥さまを うして私もまだ山木へ行かない時に、お逢いして、二 人が結婚していたら、私もいまみたいに苦しまずにす んだのかも知れませんが、私はもうあなたとの結婚は もっとずっと前に、あなたがまだおひとりの時、 そ

いんです。でも、世間普通のお妾の生活って、むずか ですから、はっきり、言うわ)それだって、かまわな てみたところで、俗に言えば、おメカケに違いないの

くなくて、たまらないのですけど、でも、愛人、と言っ

はり、 普通のお妾のことで、私たちの場合は、ちがうような お仕事のためにもいいでしょう。すると、あなたの奥 気がします。あなたにとって、一番、大事なのは、や るのを、 ると、どんな男のかたでも、みんな、本妻の所へお戻 無くなると、捨てられるものですって。六十ちかくな のじゃないって、西片町のじいやと乳母が話合ってい りになるんですって。ですから、お妾にだけはなるも いものらしいのね。人の話では、お妾は普通、用が あなたのお仕事だと思います。そうして、あな 私をおすきだったら、二人が仲よくする事が、 聞いた事があるんです。でも、それは、 世間

さまも、私たちの事を納得して下さいます。へんな、 こも間違っていないと思うわ。 こじつけの理窟みたいだけど、でも、私の考えは、ど

かけようにも、何も、手がかりが無く、ひとりでぼん

ましたら、あなたからの御返事が無ければ、私、

押し

の押しかけ、などと書きましたが、いまよく考えてみ

かけ愛人、と書き、また、この手紙にも、中年の女

わなければなりません。こないだの手紙にも、私、

押

伺

の御返事、とてもおそろしいのだけれども、でも、

か、きらいなのか、それとも、なんともないのか、そ

問題は、あなたの御返事だけです。私を、すきなの

やり痩せて行くだけでしょう。やはりあなたの何かお 言葉が無ければ、ダメだったんです。 いまふっと思った事でございますが、あなたは、

本当は、 世間からもひどい悪漢のように噂をされていながら、 説ではずいぶん恋の冒険みたいな事をお書きになり、 わからないんです。すきな事が出来さえすれば、 常識家なんでしょう。私には、常識という事

それはいい生活だと思います。私は、あなたの赤ちゃ

んを生みたいのです。他のひとの赤ちゃんは、どんな

事があっても、生みたくないんです。それで、私は、

あなたに相談をしているのです。おわかりになりまし

たら、 お知らせ下さい。 雨があがって、 御返事を下さい。あなたのお気持を、はっきり、 風が吹き出しました。いま午後三時

ず子が飲みます。 ます。ラム酒の瓶を二本、袋にいれて、胸のポケット 村に出かけます。このお酒は、弟に飲ませません。か に、この手紙をいれて、もう十分ばかりしたら、下の です。これから、一級酒(六合)の配給を貰いに行き こちらに、いらっしゃいません? M·C様 お酒は、本当は、コップで飲むものですわね。 毎晩、コップで一ぱいずついただき

霧雨が降っているのです。毎日々々、外出もしないで あの大師匠さんの事など書いたのが、いけなかったの をお考えになっているのでしょう。こないだの手紙で、 御返事をお待ちしているのに、とうとうきょうまでお たよりがございませんでした。いったいあなたは、 きょうも雨降りになりました。目に見えないような 何

しょうか。でも、あの縁談は、もうあれっきりだった

てようとしていやがる、とでもお思いになったので

かしら。こんな縁談なんかを書いて、競争心をかき立

とお元気なのです。 の療法に依って、舌の痛みもとれて、この頃はちょっ しゃって、直治にすすめられて、美学療法をして、そ のです。さっきも、お母さまと、その話をして笑いま お母さまは、こないだ舌の先が痛いとおっ

行く霧雨を眺めながら、あなたのお気持の事を考えて

さっき私がお縁側に立って、渦を巻きつつ吹かれて

いましたら、

「ミルクを沸したから、いらっしゃい」

「寒いから、うんと熱くしてみたの」

とお母さまが食堂のほうからお呼びになりました。

ただきながら、先日の師匠さんの事を話合いました。 私たちは、食堂で湯気の立っている熱いミルクをい

「あの方と、私とは、どだい何も似合いませんでしょ

お母さまは平気で、

「似合わない」

とおっしゃいました。

のをきらいじゃないし、おまけに、あの方にはたくさ 「私、こんなにわがままだし、それに芸術家というも

んの収入があるらしいし、あんな方と結婚したら、そ

りゃいいと思うわ。だけど、ダメなの」

お話をしていたでしょう。あなたの気持が、わからな ら、こないだあの方と、ゆっくり何かとたのしそうに 「かず子は、いけない子ね。そんなに、ダメでいなが お母さまは、お笑いになって、

ろいろ話をしてみたかったわ。私、たしなみが無いの 「あら、だって、面白かったんですもの。もっと、

ね

「いいえ、べったりしているのよ。かず子べったり」

そうして、きのうはじめてアップにした私の髪をご お母さまは、きょうは、とてもお元気。

らんになって、 てみたいくらい。失敗ね」 あなたのアップは立派すぎて、金の小さい冠でも載せ 「アップはね、髪の毛の少いひとがするといいのよ。

かず子は頸すじが白くて綺麗だから、なるべく頸すじ を隠さないように、っておっしゃったじゃないの」 「かず子がっかり。だって、お母さまはいつだったか、

「そんな事だけは、覚えているのね」

ていたほうが、たのしいもの」 「こないだ、あの方からも、何かとほめられたのでしょ 「少しでもほめられた事は、一生わすれません。覚え

「そうよ。それで、べったりになっちゃったの。私と

はきらいじゃないんですけど、あんな、人格者みたい

一緒にいると霊感が、ああ、たまらない。私、芸術家

に、もったいぶってるひとは、とても、ダメなの」 「よくわからないけど、どうせ直治の師匠さんですも 「直治の師匠さんは、どんなひとなの?」 私は、ひやりとしました。

の、札つきの不良らしいわ」

「札つき?」 と、お母さまは、楽しそうな眼つきをなさって呟き、

じゃないの。鈴を首にさげている子猫みたいで可愛ら て空に吸われて行くような気持でした。おわかりにな しいくらい。札のついていない不良が、こわいんです」 「そうかしら」 「面白い言葉ね。札つきなら、かえって安全でいい うれしくて、うれしくて、すうっとからだが煙になっ

に、って言いつけるのも、何だか不自然で、へんです

ん? 私から直治に、あなたをお連れして来るよう

いちど、本当に、こちらへ遊びにいらっしゃいませ

ならなかったら、……殴るわよ。

ります? なぜ、私が、うれしかったか。おわかりに

飲みに出かけて行って、それっきりになるにきまって とあなたたちは、お咲さんのところへ焼酎なんかを 直治がいると、あなたを直治にとられてしまって、きっ たという形にして、直治の案内でおいでになってもい から、あなたご自身の酔興から、ふっとここへ立寄っ て直治が東京に出張した留守においでになって下さい。 いけれども、でも、なるべくならおひとりで、そうし

たようです。光琳という画家も、むかし私どもの京都

いますから。私の家では、先祖代々、芸術家を好きだっ

のお家に永く滞在して、襖に綺麗な絵をかいて下さっ

たのです。だから、お母さまも、あなたの御来訪を、

片手に持って、暗い階段をのぼって行って、それは、 きっと喜んで下さると思います。あなたは、たぶん、 だめ?早すぎるわね。 れなく電燈を消して置いて下さい。私は小さい蠟燭を 二階の洋間におやすみという事になるでしょう。お忘

きなの。そうして私も、札つきの不良になりたいの。 私、不良が好きなの。それも、札つきの不良が、す

そうするよりほかに、私の生きかたが、無いような気

がするの。あなたは、日本で一ばんの、札つきの不良

でしょう。そうして、このごろはまた、たくさんのひ

とが、あなたを、きたならしい、けがらわしい、と言っ

そうして、あなたは私と一緒に暮して、毎日、たのし なぜだか、私には、そう思われて仕方が無いんです。 も、いまにだんだん私ひとりをすきにおなりでしょう。 から、きっといろいろのアミをお持ちでしょうけれど いよいよあなたを好きになりました。あなたの事です

て、ひどく憎んで攻撃しているとか、弟から聞いて、

が無いんです。みんなが私を、いい子だと言って下さ

いました。だから、あなたも、私をおきらいの筈は、

れて来ました。私はいままで、人からきらわれた経験

人から、「あなたと一緒にいると苦労を忘れる」と言わ

くお仕事が出来るでしょう。小さい時から私は、よく

けっしてないと思うのです。 逢えばいいのです。もう、 お逢いしとうございます。 いまは御返事も何も要り 私のほうから、

京のあなたのお宅へお伺いすれば一ばん簡単におめに ません。 のようで、私は附きっきりの看護婦兼お女中さんなの かかれるのでしょうけれど、お母さまが、何せ半病人

ございます。どうか、こちらへいらして下さい。ひと めお逢いしたいのです。そうして、すべては、お逢い ですから、どうしてもそれが出来ません。おねがいで

を見て下さい。世紀の悲しみの皺を見て下さい。私の すれば、わかること。私の口の両側に出来た幽かな皺

どんな言葉より、私の顔が、私の胸の思いをはっきり る虹の事を書きましたが、その虹は 螢 の光みたいな、 あなたにお知らせする筈でございます。 さいしょに差し上げた手紙に、私の胸にかかってい

またはお星さまの光みたいな、そんなお上品な美しい 私はこんなに苦しまず、次第にあなたを忘れて行く事 ものではないのです。そんな淡い遠い思いだったら、

が出来たでしょう。私の胸の虹は、炎の橋です。 焼きこげるほどの思いなのです。麻薬中毒者が、 胸が 麻薬

が切れて薬を求める時の気持だって、これほどつらく はないでしょう。間違ってはいない、よこしまではな

す。でも、私だって、冷静に計画している事もあるん ぞっとする事もあるんです。発狂しているのではない かしらと反省する、そんな気持も、たくさんあるんで て下さい。私のこの胸の炎は、あなたが点火したので です。本当に、こちらへいちどいらして下さい。いつ、 の事をしようとしているのではないかしら、と思って、 いと思いながらも、ふっと、私、たいへんな、大馬鹿 いつもお待ちしています。私を信じて下さい。 いらして下さっても大丈夫。私はどこへも行かずに、 もう一度お逢いして、その時、いやならハッキリ言っ

すから、あなたが消して行って下さい。私ひとりの力

たら、 では、 ない事でしたのに。私の望み。あなたの 愛妾 になっ 頃だったら、私の申し上げているようなこと、 あなたの子供の母になる事。 逢ったら、私が助かります。万葉や源氏物語の とても消す事が出来ないのです。とにかく逢っ 何でも

うな澱んだ空気に堪え切れなくて、港の外は嵐であっ 女のいのちを嘲笑するひとです。私は港の息づまるよ

帆をあげたいのです。憩える帆は、

私を嘲笑する人たちは、きっとみな、

憩える帆で

例外なく汚

そのひとは女の生きて行く努力を嘲笑するひとです。

このような手紙を、もし 嘲笑するひとがあったら、

何も出来やしないんです。 った女。しかし、この問題で一ばん苦しんでいる

がら、この問題を批判するのは、ナンセンスです。 苦しんでいない傍観者が、帆を醜くだらりと休ませな 私

のは私なのです。この問題に就いて、何も、ちっとも

を、 んです。私は無思想です。私は思想や哲学なんてもの いい加減に何々思想なんて言ってもらいたくない

で行動した事は、いちどだってないんです。

みな嘘つきで、にせものなのを、私は知っているんで 世間でよいと言われ、尊敬されているひとたちは、 私は、世間を信用していないんです。札つきの不

気もします。おいでをお待ちしているだけなのです。 を言いすぎました。弟の口真似に過ぎなかったような その十字架にだけは、かかって死んでもいいと思って 良だけが、私の味方なんです。札つきの不良。私は、 もう一度おめにかかりたいのです。それだけなのです。 いもっと危険な不良じゃないか、と。 かえしてやれるんです。お前たちは、札のついていな います。万人に非難せられても、それでも、私は言い 待つ。ああ、人間の生活には、喜んだり怒ったり悲 こいに理由はございません。すこし理窟みたいな事 おわかりになりまして?

思いで待って、からっぽ。ああ、人間の生活って、あ めているだけの感情で、あとの九十九パーセントは、 けれどもそれは人間の生活のほんの一パーセントを占 の足音が、廊下に聞えるのを今か今かと胸のつぶれる ただ待って暮らしているのではないでしょうか。幸福 しんだり憎んだり、いろいろの感情があるけれども、

が考えているこの現実。そうして毎日、朝から晩まで、

んまりみじめ。生れて来ないほうがよかったとみんな

はかなく何かを待っている。みじめすぎます。

生れて

よろこんでみとうございます。

来てよかったと、ああ、いのちを、人間を、世の中を、

す。 M・C(マイ、チェホフのイニシャルではないんで 私は、作家にこいしているのではございません。

はばむ道徳を、押しのけられませんか?

マイ、チャイルド)

Ŧi.

差し上げたが、ご返事は無かった。どう考えても、私 私は、ことしの夏、或る男のひとに、三つの手紙を

手紙に、私のその胸のうちを書きしたため、岬 の尖端 せんたん には、それより他に生き方が無いと思われて、三つの ひとの他にも二、三、小説家のかたに顧問になっても をはじめよ、などとすすめて、直治は大乗気で、 不道徳の作品ばかり書いて、世間のおとなたちに、ひ から怒濤めがけて飛び下りる気持で、 んしゅくせられ、憎まれているらしく、 の変るところもなく、毎晩お酒を飲み歩き、いよいよ れとなくそのひとの御様子を聞いても、そのひとは何 いくら待っても、ご返事が無かった。 弟の直治に、そ 投函したのに、 直治に出版業 あの

まわりの雰囲気に、私の匂いがみじんも滲み込んでい 直治の話を聞いていると、私の恋しているひとの身の

資本を出してくれるひともあるとかどうとか、

浪打ち、息も出来ない気持になるのだ。 り暮れて、夜露にこごえて死ぬより他は無いのだろう われた。これが、失恋というものであろうか。曠野に るような、これまで味わった事のない悽愴の思いに襲 何の手応えの無いたそがれの秋の曠野に立たされてい 自分ひとりだけ置き去りにされ、呼んでも叫んでも、 るでちがった別な奇妙な生き物みたいな気がして来て、 世の中というものが、私の考えている世の中とは、 ないらしく、私は恥ずかしいという思いよりも、この かと思えば、涙の出ない慟哭で、 こうして、ただ立ちつくしているうちに、日がとっぷ 両肩と胸が烈しく

十九度あった。 御様子が、おかしくなったのである。 そかに上京の心支度をはじめたとたんに、お母さまの かない、行くところまで行かなければならない、とひ に出てしまったのだもの、立ちつくしているわけにゆ にお目にかかろう、私の帆は既に挙げられて、 もうこの上は、何としても私が上京して、上原さん 一夜、ひどいお咳が出て、お熱を計ってみたら、 港の外

おります」

とお母さまは、咳き込みながら小声でおっしゃった

「きょう、寒かったからでしょう。あすになれば、

な

と心にきめた。 私には、どうも、ただのお咳ではないように思わ あすはとにかく下の村のお医者に来てもらおう

たこと、ゆうべからまた熱が出て、お咳も、ただの風 へ行って、お母さまが、この頃にわかにお弱りになっ なくなっていたが、それでも私は、

村の先生のところ

翌る朝、

お熱は三十七度にさがり、お咳もあまり出

御診察をお願いした。 邪のお咳と違うような気がすること等を申し上げて、 先生は、ではのちほど伺いましょう、これは到来物

でございますが、とおっしゃって応接間の隅の戸棚か

すこし過ぎ、白絣に夏羽織をお召しになって診察に ら梨を三つ取り出して私に下さった。そうして、お昼 診をなさって、それから私のほうに真正面に向き直り、 いらした。れいの如く、ていねいに永い事、 「御心配はございません。おくすりを、お飲みになれ 聴診や打

とおっしゃる。

とおっしゃる。

「お注射は、いかがでしょうか」 私は妙に可笑しく、笑いをこらえて、

「その必要は、ございませんでしょう。おかぜでござ とおたずねすると、まじめに、

おかぜが抜けますでしょう」 いますから、しずかにしていらっしゃると、 けれども、お母さまのお熱は、それから一週間経っ とおっしゃった。 間もなく

なった。お医者は、あの翌日から、おなかをこわした ほうは、 とかで休んでいらして、私がおくすりを頂きに行って、 ても下らなかった。咳はおさまったけれども、お熱の 朝は七度七分くらいで、夕方になると九度に

げて、先生に伝えていただいても、普通のお風邪で心

お母さまのご容態の思わしくない事を看護婦さんに告

配はありません、という御返事で、水薬と散薬をくだ

ない。 お母さまの御様子の変った事を葉書にしたためて知ら 直治は相変らずの東京出張で、もう十日あまり帰ら 私ひとりで、心細さのあまり和田の叔父さまへ、

らした。 腹工合いがよろしくなりましたと言って、診察しにい 発熱してかれこれ十日目に、村の先生が、やっと せてやった。

なさりながら、 「わかりました、わかりました」 先生は、お母さまのお胸を注意深そうな表情で打診

に向き直られて、 とお叫びになり、それから、また私のほうに真正面

「お熱の原因が、わかりましてございます。左肺に浸

は、 らっしゃったら、ご心配はございません」 潤を起しています。でも、ご心配は要りません。お熱 当分つづくでしょうけれども、おしずかにしてい

がる気持もあって、村の先生のその診断に、 そうかしら? と思いながらも、溺れる者の藁にす 私は少し

とおっしゃっる。

お医者がお帰りになってから、ほっとしたところもあった。

きらい。かず子は、夏の花も、きらい」 わ。ことしの夏の季候不順がいけなかったのよ。夏は もことしの夏あたり死ぬのかと思っていたら、直治が になっていさえしたら、わけなくなおってしまいます たいていのひとにあるものよ。お気持を丈夫にお持ち 「よかったわね、 「夏の花の好きなひとは、夏に死ぬっていうから、 お母さまはお眼をつぶりながらお笑いになり、 お母さま。ほんの少しの浸潤なんて、 私

柱になっているのか、と思ったら、つらかった。

あんな直治でも、やはりお母さまの生きるたのみの

帰って来たので、秋まで生きてしまった」

謂わば残暑の季節が過ぎるといい。そうして、菊が咲 われもこう、桔梗、かるかや、芒。お庭がすっかり秋 も下るでしょう」 のお庭になりましたわ。十月になったら、きっとお熱 母さまの危険期も峠を越したってわけなのね。 「それでも、もう夏がすぎてしまったのですから、お 私は、それを祈っていた。早くこの九月の、蒸暑い、 お庭の萩が咲いていますわ。それから、女郎花、 お母さ

とと逢えるようになって、私の計画も大輪の菊の花の

とお母さまのお熱も下ってお丈夫になり、私もあのひ

いて、うららかな小春日和がつづくようになると、きっ

ああ、 下るとよい。 ように見事に咲き誇る事が出来るかも知れないのだ。 早く十月になって、そうしてお母さまのお熱が

などしていらした三宅さまの老先生が看護婦さんを連 れて東京から御診察にいらして下さった。

ばかりして、和田の叔父さまのお 取計 いで、以前侍医

和田の叔父さまにお葉書を差し上げてから、一週間

老先生は私どもの亡くなったお父上とも御交際の

あった方なので、お母さまは、たいへんお喜びの御様

葉遣いもぞんざいで、それがまたお母さまのお気に召 子だった。それに、老先生は昔からお行儀が悪く、

すみの様子で、老先生は聴診器をだらしなく頸飾りみ 何かとお二人で打ち解けた世間話に興じていらっ をお座敷に持って行ったら、もうその間に御診察もお しゃった。私がお勝手で、プリンをこしらえて、それ ているらしく、その日は御診察など、そっちのけで

たいに肩にひっかけたまま、お座敷の廊下の籐椅子に 腰をかけ、 「僕などもね、屋台にはいって、うどんの立食いでさ。

うまいも、まずいもありゃしません」

お母さまも、何気ない表情で 天井 を見ながら、そのお と、のんきそうに世間話をつづけていらっしゃる。

私は、 話を聞いていらっしゃる。なんでも無かったんだ、 「いかがでございました? この村の先生は、 ほっとした。 胸の左

ど? のほうに浸潤があるとかおっしゃっていましたけ と私も急に元気が出て、 三宅さまにおたずねしたら、

老先生は、事もなげに、

「なに、大丈夫だ」 「まあ、よかったわね、 と私は心から微笑して、お母さまに呼びかけ、 と軽くおっしゃる。 お母さま」

那間のほうへいらっしゃった。何か私に用事がありげ に見えたので、私はそっとその後を追った。 「大丈夫なんですって」 その時、三宅さまは籐椅子から、つと立ち上って支

「バリバリ音が聞えているぞ」 老先生は支那間の壁掛の蔭に行って立ちどまって、

「浸橍では、ございませんの?」とおつしゃった。

「違う」 「気管支カタルでは?」 「浸潤では、ございませんの?」 私は、もはや涙ぐんでおたずねした。

げる。けれども、結核だったら、ああ、もうだめかも 知れない。私は足もとが、崩れて行くような思いをし 潤や気管支カタルだったら、必ず私の力でなおしてあ 「違う」 結<sup>テー~</sup> 私はそれだと思いたくなかった。 肺炎や浸

「音、とても悪いの? バリバリ聞えてるの?」

心細さに、私はすすり泣きになった。

て、おいしいおいしいとおっしゃって、……」 「だって、お母さまは、まだお元気なのよ。ごはんだっ 「右も左も全部だ」

う? おからだに抵抗力さえついたら、熱だって下る お卵や、牛乳をたくさん召し上ったら、なおるんでしょ んでしょう?」 「うん、なんでも、たくさん食べる事だ」 「うそだわ。ね、そんな事ないんでしょう? バタや 「仕方がない」

は召し上っているのよ」

「うん、トマトはいい」

「しかし、こんどの病気は命取りになるかも知れない。

「じゃあ、大丈夫ね? なおるわね?」

「ね? そうでしょう? トマトも毎日、五つくらい

そのつもりでいたほうがいい」 たくさんあるのだという絶望の壁の存在を、 人の力で、どうしても出来ない事が、この世の中に 生れては

じめて知ったような気がした。

「二年? 三年?」

私は震えながら小声でたずねた。

「わからない。とにかくもう、手のつけようが無い」

そうして、三宅さまは、その日は伊豆の長岡温泉に

宿を予約していらっしゃるとかで、看護婦さんと一緒

ら、夢中で引返してお座敷のお母さまの枕もとに坐り、

にお帰りになった。門の外までお見送りして、それか

何事も無かったように笑いかけると、お母さまは、 「先生は、なんとおっしゃっていたの?」

「熱さえ下ればいいんですって」 とおたずねになった。

「胸のほうは?」

の時みたいなのよ、きっと。いまに涼しくなったら、 「たいした事もないらしいわ。ほら、いつかのご病気

どんどんお丈夫になりますわ」 私は自分の嘘を信じようと思った。命取りなどとい

うおそろしい言葉は、忘れようと思った。私には、こ

のお母さまが、亡くなるという事は、それは私の肉体

このお母さまに、たくさんたくさんご馳走をこしらえ て考えられないことだった。これからは何も忘れて、 も共に消失してしまうような感じで、とても事実とし

そうなものは何でも、私の持物を皆売って、そうして いのに。お豆腐のお味噌汁。白い御飯。お餅。 トマト。卵。 牛乳。おすまし。お豆腐があればい おいし

て差し上げよう。おさかな。スウプ。罐詰。レバ。肉

お母さまにご馳走してあげよう。 私は立って、支那間へ行った。そうして、支那間の

顔が見えるように腰かけた。やすんでいらっしゃるお 寝椅子をお座敷の縁側ちかくに移して、お母さまのおねいす

身じまいをきちんとなさって、それからお床に帰って、 なのだ」 寝たり起きたり、午前中はずっと新聞やご本を読んで お床にお坐りのままお食事をすまし、それからお床に して、それからお風呂場の三畳でご自分で髪を結って、 しゃる。 美しく澄んでいるし、お顔色も生き生きしていらっ 母さまのお顔は、ちっとも病人らしくなかった。 いらして、熱の出るのは午後だけである。 「ああ、 毎朝、 お母さまは、お元気なのだ。きっと、 規則正しく起床なさって洗面所へいら 大丈夫 眼は

と私は、心の中で三宅さまのご診断を強く打ち消し

た。

なのに、それでも夢では時々その風景を見て、ああ、 はじめた。現実には、私はいちども見た事の無い風景 など考えているうちに私は、うとうとと、うたた寝を 十月になって、そうして菊の花の咲く頃になれば、

うな感じであった。そうして、湖の底に白いきゃしゃ ていた。 またここへ来たと思うなじみの森の中の湖のほとりに 私は出た。私は、和服の青年と足音も無く一緒に歩い 風景全体が、みどり色の霧のかかっているよ

な橋が沈んでいた。 「ああ、橋が沈んでいる。きょうは、どこへも行けな

部屋があった筈だ」 い。ここのホテルでやすみましょう。たしか、空いた 湖のほとりに、石のホテルがあった。そのホテルの

石は、 金文字でほそく、HOTEL SWITZERLAND と みどり色の霧でしっとり濡れていた。石の門の

彫り込まれていた。SWIと読んでいるうちに、不意に、 石の門をくぐり、前庭へはいった。霧の庭に、アジサ かしら? と不審になった。そうして、青年と一緒に のだろう。お母さまも、このホテルへいらっしゃるの お母さまの事を思い出した。お母さまは、どうなさる イに似た赤い大きい花が燃えるように咲いていた。子

赤いアジサイの花って本当にあるものなんだと思った。 されてあるのを見て、へんに悲しかったが、やっぱり 供の頃、 お蒲団の模様に、真赤なアジサイの花が散ら

「ええ、少し。霧でお耳が濡れて、お耳の裏が冷たい」

「寒くない?」

「お母さまは、どうなさるのかしら」 と言って笑いながら、

すると、青年は、とても悲しく慈愛深く微笑んで、 とたずねた。

と答えた。

「あ」

さまは、もうお亡くなりになったのだと意識したら、 も、とっくに済ましていたのじゃないか。ああ、お母 もういらっしゃらなかったのだ。お母さまのお と私は小さく叫んだ。そうだったのだ。お母さまは、

よっていた。 みどり色のさびしさは、夢のまま、あたり一面にただ ヴェランダは、すでに黄昏だった。雨が降っていた。

言い知れぬ凄しさに身震いして、眼がさめた。

「お母さま」

と私は呼んだ。

というご返事があった。

「何してるの?」

静かなお声で、

私はうれしさに飛び上って、お座敷へ行き、

いおひる寝ね」 「そう。何をしているのかしら、と思っていたの。 「いまね、私、眠っていたのよ」

永

と面白そうにお笑いになった。

私はお母さまのこうして優雅に息づいて生きてい

涙ぐんでしまった。 らっしゃる事が、あまりうれしくて、ありがたくて、

「御夕飯のお献立は? ご希望がございます?」

あがったの」 「いいの。なんにも要らない。きょうは、九度五分に 私は、 にわかに私は、ペしゃんこにしょげた。そうして、 少しはしゃいだ口調でそう言った。

途方にくれて薄暗い部屋の中をぼんやり見廻し、ふと、

死にたくなった。

出るの」 頭がちょっと痛くなって、寒気がして、それから熱が 「なんでもないの。ただ、 「どうしたんでしょう。九度五分なんて」 熱の出る前が、いやなのよ。

ると、お母さまが、 風が吹き出していた。灯をつけて、食堂へ行こうとす 「まぶしいから、つけないで」 とおっしゃった。 外は、もう、暗くなっていて、雨はやんだようだが、

「暗いところで、じっと寝ていらっしゃるの、おいや

でしょう」 と立ったまま、おたずねすると、

「眼をつぶって寝ているのだから、同じことよ。ちっ

なの。これから、ずっと、お座敷の灯はつけないでね」 とも、さびしくない。かえって、まぶしいのが、いや

私には、それもまた不吉な感じで、黙ってお座敷の とおっしゃった。

へ行き、 まじり、本当の嵐になった。二、三日前に巻き上げた ぽろぽろと涙が出た。 灯をつけ、たまらなく侘びしくなって、いそいで食堂 灯を消して、隣りの間へ行き、隣りの間のスタンドに 風は夜になっていよいよ強く吹き、九時頃から雨も 罐詰の鮭を冷たいごはんにのせて食べたら、

縁先の簾が、ばたんばたんと音をたてて、私はお座敷

を奇妙な興奮を覚えながら読んでいた。これは私が、

の隣りの間で、ローザルクセンブルグの「経済学入門」

眺めて、 読みになる本は、ユーゴー、デゥマ父子、ミュッセ、 決して拒否や嫌悪のそれではなかった。 その時、 の上に置き、 とその三冊の本に目をとどめ、 お顔を洗いにいらした帰りに、 の間の私の机の上にのせて置いたら、お母さまが、 キイの「社会革命」なども無断で拝借して来て、 こないだお二階の直治の部屋から持って来たものだが、 それから小さい溜息をついて、そっとまた机 その眼つきは、 これと一緒に、レニン選集、 淋しいお顔で私のほうをちらと見た。け 深い悲しみに満ちていながら、 私の机の傍を通り、 いちいちお手にとって、 それからカウツ お母さまのお 隣り 朝

ないが、けれどもまた、やはり私は私なりに深い興味 読んで、自分がキザったらしく思われる事もないでは 然の事として革命を迎える事が出来るのかも知れない。 そんなものをお持ちのお方は、案外なんでもなく、当 母さまのように、天性の教養、という言葉もへんだが、 ドオデエなどであるが、私はそのような甘美な物語の 私だって、こうして、ローザルクセンブルグの本など 本にだって、革命のにおいがあるのを知っている。

う事になっているのだが、経済学として読むと、まこ

を覚えるのだ。ここに書かれてあるのは、

経済学とい

とにつまらない。実に単純でわかり切った事ばかりだ。

いや、 そうして、永遠にケチなものだという前提が無いと全 解できないのかも知れない。とにかく、私には、すこ しも面白くない。人間というものは、ケチなもので、 或いは、私には経済学というものがまったく理

配の問題でも何でも、 も私はこの本を読み、べつなところで、奇妙な興奮を まるで興味の無い事だ。それで く成り立たない学問で、ケチでない人にとっては、分

覚えるのだ。それは、この本の著者が、何の 躊躇 も無

片端から旧来の思想を破壊して行くがむしゃらな

勇気である。どのように道徳に反しても、恋するひと のところへ涼しくさっさと走り寄る人妻の姿さえ思い

浮ぶ。 むきの恋をしている。 ばならぬのだ。ローザはマルキシズムに、悲しくひた 美しいものだ。破壊して、建て直して、完成しようと の日が来ないかも知れぬのに、それでも、したう恋ゆ いう夢。そうして、いったん破壊すれば、永遠に完成 「あなたは、更級日記の少女なのね。 あれは、十二年前の冬だった。 破壊しなければならぬのだ。革命を起さなけれ 破壊思想。破壊は、哀れで悲しくて、そうして もう、 何を言っ

ても仕方が無い」

そう言って、私から離れて行ったお友達。あのお友

達に、 あの時、 私はレニンの本を読まないで返したの

だ。

「読んだ?」

「ごめんね。読まなかったの」

ニコライ堂の見える橋の上だった。

「なぜ? どうして?」

そのお友達は、私よりさらに一寸くらい背が高くて、

語学がとてもよく出来て、赤いベレー帽がよく似合っ

お顔もジョコンダみたいだという評判の、

美しい

ひとだった。 「表紙の色が、いやだったの」

私をこわくなったのでしょう?」 「へんなひと。そうじゃないんでしょう? 本当は、

「こわかないわ。私、表紙の色が、たまらなかったの」

まった。 い、そうして、何を言っても仕方がない、ときめてし と淋しそうに言い、それから、私を更級日記だと言

「そう」

「ご無事で。もし、これが永遠の別れなら、永遠に、 私たちは、しばらく黙って、冬の川を見下していた。

ご無事で。バイロン」 と言い、それから、そのバイロンの詩句を原文で口

早に誦して、私のからだを軽く抱いた。 私は恥ずかしく、

「ごめんなさいね」

まま、 向いてみると、そのお友達は、やはり橋の上に立った と小声でわびて、 動かないで、じっと私を見つめていた。 お茶の水駅のほうに歩いて、 振り

たのである。 の家へかよっていたのだけれども、学校がちがってい それっきり、そのお友達と逢わない。 同じ外人教師

日記から一歩も進んでいなかった。いったいまあ、

私

あれから十二年たったけれども、

私はやっぱり更級

がれた事も無かったし、恋さえ、知らなかった。 私たちに青い葡萄だと嘘ついて教えていたのに違いな 命も恋も、 ほうに本当の生きる道があるような気がして来て、革 争の前も、 まで世間のおとなたちは、この革命と恋の二つを、 はそのあいだ、何をしていたのだろう。革命を、あこ あまりいい事だから、おとなのひとたちは意地わるく しなくなって、 でいたのだが、 も |愚かしく、いまわしいものとして私たちに教え、 戦争中も、私たちはそのとおりに思い込ん 実はこの世で最もよくて、おいしい事で、 何でもあのひとたちの言う事の反対の 敗戦後、 私たちは世間のおとなを信頼 戦 最

恋と革命のために生れて来たのだ。 いと思うようになったのだ。私は確信したい。人間は、 すっと襖があいて、 お母さまが笑いながら顔をお

「まだ起きていらっしゃる。 とおっしゃった。 眠くないの?」 出しになって、

机の上の時計を見たら、十二時だった。

「ええ、ちっとも眠くないの。社会主義のご本を読ん

やすむと、よく眠れるんですけどね」 でいたら、興奮しちゃいましたわ」 「そう。お酒ないの? そんな時には、 お酒を飲んで

あった。 には、どこやらデカダンと紙一重のなまめかしさが とからかうような口調でおっしゃったが、その態度

が続いた。そうして、お母さまのお熱は、やはり毎日 はならず、梅雨時のような、じめじめして蒸し暑い日 やがて十月になったが、からりとした秋晴れの空に

夕方になると、三十八度と九度のあいだを上下した。

おいしいと言っていらしたお母さまも、このごろは、

さまのお手が、むくんでいるのだ。朝ごはんが一ばん

そうして或る朝、おそろしいものを私は見た。お母

持って行って、それきりまたそっとお膳の上におかえ ずも匂いの強いものは駄目で、その日は、松茸のお やになっていらっしゃる様子で、お椀をお口元まで 清汁をさし上げたのに、やっぱり、松茸の香さえおい お床に坐って、ほんの少し、おかゆを軽く一碗、 くりした。右の手がふくらんで、まあるくなっていた しになって、その時、私は、お母さまの手を見て、びっ 「お母さま! 手、なんともないの?」 おか

「なんでもないの。これくらい、なんでもないの」

お顔さえ少し蒼く、むくんでいるように見えた。

いらした。私は、声を挙げて泣きたくなった。こんな 「いつから、腫れたの?」 お母さまは、まぶしそうなお顔をなさって、 黙って

手は、お母さまの手じゃない。よそのおばさんの手だ。

は、永遠に、消えてしまったのだろうか。左の手は、 私のお母さまのお手は、もっとほそくて小さいお手だ。 私のよく知っている手。優しい手。可愛い手。あの手

床の間の花籠をにらんでいた。 ましく、見ている事が出来なくて、私は眼をそらし、 まだそんなに腫れていなかったけれども、とにかく傷気 涙が出そうで、たまらなくなって、つと立って食堂

てお咲さんのところへ行って焼酎を飲み、 たまに伊豆のこの家にいる事があっても、夜はきまっ へ行ったら、直治がひとりで、半熟卵をたべていた。 朝は不機

嫌な顔で、ごはんは食べずに半熟の卵を四つか五つ食 たりなのである。 べるだけで、それからまた二階へ行って、寝たり起き

が出来ず、 「お母さまの手が腫れて」 私は顔を挙げて、 直治は黙っていた。 と直治に話しかけ、うつむいた。 私は、うつむいたまま、 言葉をつづける事 肩で泣いた。

んなに腫れたら、もう、駄目なの」 「近いぞ、そりゃ。 ちぇっ、つまらねえ事になりやがっ 「もう、だめなの。あなた、気が附かなかった? 直治も、暗い顔になって、 と、テーブルの端を摑んで言った。 あ

たし 私、

が、めそめそと泣き出して、 たいの」 「なんにも、いい事が無えじゃねえか。僕たちには、 と右手で左手をしぼりながら言ったら、突然、 もう一度、なおしたいの。どうかして、なおし 直治

なんにもいい事が無えじゃねえか」 その日、直治は、 と言いながら、 滅茶苦茶にこぶしで眼をこすった。 和田の叔父さまにお母さまの容態

さまのお傍にいない間、朝から晩まで、 ていた。 を報告し、今後の事の指図を受けに上京し、 朝霧の中を牛乳をとりに行く時も、 ほとんど泣い 鏡に向っ 私はお母

も あの事この事が、 |私は泣いていた。お母さまと過した仕合せの日の、 絵のように浮んで来て、いくらでも

て髪を撫でつけながらも、

口紅を塗りながらも、いつ

間のヴェランダへ出て、永いことすすり泣いた。秋の 泣けて仕様が無かった。夕方、暗くなってから、 支那

空に星が光っていて、 動かなかった。 足許に、よその猫がうずくまっ

翌日、

手の腫れは、

昨日よりも、また一そうひどく

蜜柑のジュースも、口が荒れて、しみて、飲めないと おっしゃった。 なっていた。お食事は、何も召し上らなかった。お 「お母さま、また、直治のあのマスクを、なさったら?」

た。 ちに、つらくなって、わっと声を挙げて泣いてしまっ と笑いながら言うつもりであったが、言っているう

「毎日いそがしくて、疲れるでしょう。看護婦さんを、

なおの事かなしく、立って、走って、お風呂場の三畳 やとって頂戴」 かず子の身を心配していらっしゃる事がよくわかって、 と静かにおっしゃったが、ご自分のおからだよりも、

から看護婦さん二人を、お連れして来た。 お昼すこし過ぎ、直治が三宅さまの老先生と、それ に行って、思いのたけ泣いた。

いつも冗談ばかりおっしゃる老先生も、その時は、

お怒りになっていらっしゃるような素振りで、どしど めになった。そうして、誰に言うともなく、 し病室へはいって来られて、すぐにご診察を、 おはじ

さった。 「先生のお宿は?」 「お弱りになりましたね」 とお母さまは、うわ言のようにおっしゃる。 と一こと低くおっしゃって、カンフルを注射して下

がままに、召し上りたいものは何でも、たくさん召し

このご病人は、ひとの事など心配なさらず、もっとわ

「また長岡です。予約してありますから、ご心配無用。

り置いて行きますから、使ってみて下さい」

よくなります。明日また、まいります。看護婦をひと

上るようにしなければいけませんね。栄養をとったら、

い、それから直治に眼くばせして立ち上った。 と老先生は、病床のお母さまに向って大きな声で言

たいのを怺えている顔だった。 て、やがて帰って来た直治の顔を見ると、それは泣き 直治ひとり、先生とお供の看護婦さんを送って行っ

私たちは、そっと病室から出て、 食堂へ行った。

「つまらねえ」 「だめなの? そうでしょう?」

明日も、わからねえと言っていやがった」 「衰弱が、ばかに急激にやって来たらしいんだ。今、 と直治は口をゆがめて笑って、

「ほうぼうへ、電報を打たなくてもいいかしら」 私はかえって、しんと落ちついて言った。

と言っているうちに直治の眼から涙があふれて出た。

だし、この近くには、ろくな宿もないし、長岡の温泉 来ていただいても、こんな狭い家では、かえって失礼 まはそんな人集めの出来る時代では無いと言っていた。 「それは、叔父さんにも相談したが、叔父さんは、い

る筈だが、でも、あいつは、昔からケチで、頼みにも

力が無えってわけなんだ。叔父さんは、すぐあとで来

僕たちはもう貧乏で、そんなお偉らがたを呼び寄せる にだって、二部屋も三部屋も予約は出来ない、つまり、

にわたって一人もあった例が無えんだ。姉と弟でも、 そっちのけで、僕にさんざんのお説教だ。ケチなやつ 何もなりゃしねえ。ゆうべだってもう、ママの病気は ママとあいつとではまるで、雲泥のちがいなんだから からお説教されて、眼がさめたなんて者は、古今東西

にたよらなければ、……」 「でも、私はとにかく、あなたは、これから叔父さま なあ、いやになるよ」

上げるさ」 んこそ、これから、叔父さんによろしくおすがり申し 「まっぴらだ。いっそ乞食になったほうがいい。 姉さ

「私には、……」 涙が出た。

行くところがあるの」

「私には、

「縁談? きまってるの?」

「自活か? はたらく婦人。よせ、よせ」

「いいえ」

「へえ?」 「自活でもないの。私ね、革命家になるの」

直治は、へんな顔をして私を見た。

その時、三宅先生の連れていらした附添いの看護婦

さんが、私を呼びに来た。

「奥さまが、何かご用のようでございます」 いそいで病室に行って、お蒲団の傍に坐り、

「何?」 けれども、お母さまは、 と顔を寄せてたずねた。 何か言いたげにして、黙っ

「お水?」 とたずねた。

ていらっしゃる。

幽かに首を振る。 しばらくして、小さいお声で、 お水でも無いらしかった。

「夢を見たの」

とおっしゃった。

「蛇の夢」 「そう? どんな夢?」

私は、ぎょっとした。

るでしょう。見てごらん」 「お縁側の沓脱石の上に、 赤い縞のある女の蛇が、

縁側に出て、ガラス戸越しに、見ると、 私はからだの寒くなるような気持で、 秋の陽を浴びて長くのびていた。 沓脱石の上に つと立ってお

蛇が、

私は、くらく

らと目まいした。

私はお前を知っている。 お前はあの時から見ると、

すこし大きくなって老けているけど、でも、私のため 足踏みして、 婦さんに、その蛇を見られたくなかった。トンと強く 向うへ行ってお呉れ。 う私よく思い知ったから、あちらへお行き。さっさと、 に卵を焼かれたあの女蛇なのね。 お前の 復讐 は、 かな蛇は、動こうとしなかった。私はなぜだか、看護 んわよ」 「いませんわ、 と心の中で念じて、その蛇を見つめていたが、いっ お母さま。夢なんて、あてになりませ

とわざと必要以上の大声で言って、ちらと沓脱石の

らみついていたのを、私は見た。 亡くなりになる時にも、枕もとに黒い小さい蛇がいた めが、はじめて私の心の底に湧いて出た。お父上のお だらと石から垂れ落ちて行った。 ほうを見ると、蛇は、やっと、からだを動かし、だら というし、またあの時に、お庭の木という木に蛇がか もうだめだ。だめなのだと、その蛇を見て、あきら

して、お食事は、もうほとんど喉をとおらない様子で らだをすっかり附添いの看護婦さんにまかせて、そう ようで、いつもうつらうつらしていらして、もうおか

お母さまはお床の上に起き直るお元気もなくなった

な幸福感にも似た心のゆとりが出て来て、もうこの上 た心の平安、とでも言ったらいいのかしら、そのよう あった。蛇を見てから、私は、悲しみの底を突き抜け 出来るだけ、ただお母さまのお傍にいようと思っ

り寄り添って坐って編物などをした。私は、編物でも そうしてその翌る日から、お母さまの枕元にぴった

お針でも、人よりずっと早いけれども、しかし、下手

その日も私は、別に編みたい気持も無かったのだが、 ろを、いちいち手を取って教えて下さったものである。 だった。それで、いつもお母さまは、その下手なとこ

お母さまの傍にべったりくっついていても不自然でな て余念無げに編物をはじめたのだ。 いように、恰好をつけるために、毛糸の箱を持ち出し 「あなたの靴下をあむんでしょう? それなら、もう、 お母さまは私の手もとをじっと見つめて、

とおっしゃった。

八つふやさなければ、はくとき窮屈よ」

く編めなかったが、その時のようにまごつき、そうし

私は子供の頃、いくら教えて頂いても、どうもうま

母さまに教えていただく事も、これでおしまいと思う て、恥ずかしく、なつかしく、ああもう、こうしてお

もお苦しそうでなかった。お食事は、もう、けさから と、つい涙で編目が見えなくなった。 お母さまは、こうして寝ていらっしゃると、ちっと

めしてあげるだけなのだが、しかし意識は、 していて、時々私におだやかに話しかける。 「新聞に陛下のお写真が出ていたようだけど、もうい はっきり

全然とおらず、ガーゼにお茶をひたして時々お口をし

てあげた。 ちど見せて」 私は新聞のその箇所をお母さまのお顔の上にかざし

「お老けになった」

かえってこんな時代を、お喜びになっていらっしゃる 真なんか、とてもお若くて、はしゃいでいらしたわ。 しばらくして、 んでしよう」 「いいえ、これは写真がわるいのよ。こないだのお写 「なぜ?」 「泣きたくても、もう、涙が出なくなったのよ」 「だって、陛下もこんど解放されたんですもの」 私は、お母さまはいま幸福なのではないかしら、と とおっしゃった。 お母さまは、淋しそうにお笑いになった。それから、

のね 私は、 る。 気持、 うか。 ふと思った。幸福感というものは、悲哀の川の底に沈 「お母さま。 と言い、それから、もっと言いたい事があったけれ 静かな、 あれが幸福感というものならば、 悲しみの限りを通り過ぎて、不思議な薄明りの 編物をやめて、胸の高さに光っている海を眺め、 幽かに光っている砂金のようなものではなかろ ' それから私も、たしかにいま、幸福なのであ 私いままで、ずいぶん世間知らずだった 秋の午前。 日ざしの柔らかな、 陛下も、 秋の庭。 お母

ども、お座敷の隅で静脈注射の支度などしている看護

婦さんに聞かれるのが恥ずかしくて、言うのをやめた。 「いままでって、……」

「それでは、いまは世間を知っているの?」 「世間は、わからない」 私は、なぜだか顔が真赤になった。 とお母さまは、薄くお笑いになって聞きとがめて、 とお母さまはお顔を向うむきにして、ひとりごとの

す。なんにも、わかってやしないのです」

いんじゃないの? いつまで経っても、みんな子供で

「私には、わからない。わかっているひとなんか、

無

ように小さい声でおっしゃる。

争わず、憎まずうらまず、美しく悲しく生涯を終る事 それは、たいへん醜くて、血の匂いのする、きたなら ひとは美しい。生きるという事。生き残るという事。 ければならないのだ。ああ、お母さまのように、人と おられなくなった。私はこれから世間と争って行かな 子供かも知れないけれども、しかし、甘えてばかりも の中には存在し得ないのではなかろうか。死んで行く の出来る人は、もうお母さまが最後で、これからの世 けれども、私は生きて行かなければならないのだ。

る蛇の姿を畳の上に思い描いてみた。けれども、私に

しい事のような気もする。私は、みごもって、穴を掘

消えて、何か自分が油断のならぬ悪がしこい生きもの に変って行くような気分になった。 う事がきまると、私のロマンチシズムや感傷が次第に 間と争って行こう。お母さまのいよいよ亡くなるとい その日のお昼すぎ、私がお母さまの傍で、お口をう あきらめ切れないものがあるのだ。あさましくて 私は生き残って、思う事をしとげるために世

るおしてあげていると、門の前に自動車がとまった。

和 で馳せつけて来て下さったのだ。叔父さまが、病室に 田の叔父さまが、叔母さまと一緒に東京から自動車

はいっていらして、お母さまの 枕元 に黙ってお坐り

泣きになった。けれども、泣き顔になっただけで、 になったら、お母さまは、ハンケチでご自分のお顔の 下半分をかくし、叔父さまのお顔を見つめたまま、 涙

「直治は、どこ?」 しばらくしてお母さまは、 私のほうを見ておっ

は出なかった。お人形のような感じだった。

しやった。 私は二階へ行って、洋間のソファに寝そべって新刊

の雑誌を読んでいる直治に、

「お母さまが、お呼びですよ」 というと、

ね。 肉体よわく、とてもママの傍にいる気力は無い」 に頑張っておれるね。 「わあ、 などと言いながら上衣を着て、私と一緒に二階から 我等は、 また愁歎場か。汝等は、よく我慢してあそこ 何とも苦しくて、実に心は熱すれども 神経が太いんだね。 薄情なんだ

二人ならんでお母さまの枕もとに坐ると、 急にお蒲団の下から手をお出しになって、そうし お母さま 降りて来た。

は、 黙って直治のほうを指差し、それから私を指差し、

方の掌をひたとお合せになった。 それから叔父さまのほうへお顔をお向けになって、

両

「ああ、 叔父さまは、大きくうなずいて、 <sup>・</sup>わかりましたよ。わかりましたよ」

とおっしゃった。

て、手をお蒲団の中へそっとおいれになった。 私も泣き、直治もうつむいて嗚咽した。 お母さまは、ご安心なさったように、眼を軽くつぶっ

もう、心残りが無いとお思いになったか、 取り敢えず注射した。お母さまも、叔父さまに逢えて、 そこへ、三宅さまの老先生が、長岡からいらして、

「先生、早く、楽にして下さいな」

とおっしゃった。

してお二人の眼に涙がきらと光った。 老先生と叔父さまは、顔を見合せて、黙って、そう 私は立って食堂へ行き、叔父さまのお好きなキツネ

うどんをこしらえて、先生と直治と叔母さまと四人分、

支那間へ持って行き、それから叔父さまのお土産の丸 て、お母さまの枕元に置くと、 ノ内ホテルのサンドウィッチを、お母さまにお見せし

「忙しいでしょう」 とお母さまは、小声でおっしゃった。

母さまは、どうしても今夜、東京へ帰らなければなら

支那間で皆さんがしばらく雑談をして、叔父さま叔

ぬ用事があるとかで、私に見舞いのお金包を手渡し、 三宅さまも看護婦さんと一緒にお帰りになる事になり、

ほうもそんなにまいっていないから、注射だけでも、 け、とにかくまだ意識はしっかりしているし、心臓の もう四、五日は大丈夫だろうという事で、その日いっ

附添いの看護婦さんに、いろいろ手当の仕方を言いつ

私にだけ笑う親しげな笑いかたをなさって、 たん皆さんが自動車で東京へ引き上げたのである。 「忙しかったでしょう」 皆さんをお送りして、お座敷へ行くと、お母さまが、 また、囁くような小さいお声でおっしゃった。

ろう、と私は思った。 に見えた。叔父さまにお逢い出来てうれしかったのだ そのお顔は、活き活きとして、むしろ輝いているよう

そうして、これが、お母さまとの最後のお話であっ

笑った。

「いいえ」

私もすこし浮き浮きした気分になって、にっこり

た。

それから、三時間ばかりして、お母さまは亡くなっ

て、直治と私と、たった二人の肉親に見守られて、日 たのだ。秋のしずかな黄昏、看護婦さんに脈をとられ

呼吸の絶えたのも、いつと、はっきりわからぬ位であっ さっと、 の色は、ちっとも変らずに、呼吸だけが絶えた。その 本で最後の貴婦人だった美しいお母さまが。 死顔は、 お顔の色が変ったけれども、お母さまのお顔 殆んど、変らなかった。お父上の時は、

が蠟のようにすべすべして、薄い 唇 が幽かにゆがん お顔のむくみも、前日あたりからとれていて、

で微笑みを含んでいるようにも見えて、生きているお

ヤに似ていると思った。 母さまより、なまめかしかった。私は、ピエタのマリ

戦闘、

開始。

た。 には、 それだけだ。ローザが新しい経済学にたよらなければ いつまでも、 新しい倫理。 是非とも、 悲しみに沈んでもおられなかった。 戦いとらなければならぬものがあっ いいえ、そう言っても偽善めく。恋。 私

神の真の愛情というものを少しも 躊躇 するところな

道徳家、学者、権威者の偽善をあばき、

がらなければ、生きて行けないのだ。イエスが、この

生きておられなかったように、私はいま、恋一つにす

世の宗教家、

然、 子たちに教え聞かせたお言葉は、私のこの場合にも全 十二弟子をも諸方に派遣なさろうとするに当って、 くありのままに人々に告げあらわさんがために、その 「帯のなかに金銀または銭を持つな。 無関係でないように思われた。 旅の嚢も、

二枚の下衣も、鞋も、杖も持つな。視よ、我なんじらにまい、したぎ、 くっこうき も

れん。かれら汝らを付さば、如何なにを言わんと思いれん。かれら汝らを付さば、如何なにを言わんと思 を遣すは、羊を豺狼のなかに入るるが如し。この故っかれ また汝等わが故によりて、 せよ、それは汝らを衆議所に付し、会堂にて鞭たん。 に蛇のごとく慧く、鴿のごとく素直なれ。 ひとびと 心に 心へび 司たち王たちの前に曳かっかさ

逃れよ。 町々を巡り尽さぬうちに人の子は来るべし。 救わるべし。この町にて、責めらるる時は、 凡ての人に憎まれん。されど終まで耐え忍ぶものはまた。 まう汝らの父の霊なり。又なんじら我が名のために これ言うものは汝等にあらず、其の中にありて言いた 煩うな、言うべき事は、その時さずけられるべし。 誠に汝らに告ぐ、なんじらイスラエルのサシム タムタ゚ かの町に

身を殺して霊魂をころし得ぬ者どもを懼るな、身とみ、ころ、 たましい まんしゅ まんしゅ まんしゅ

に平和を投ぜんために来れりと思うな、平和にあらず、

反って剣を投ぜん為に来れり。それ我が来れるは人か。

生命を失う者は、これを得べし」 又おのが十字架をとりて我に 従 わぬ者は、我に相応また。 じゅうじか かれ こなが もの かれ こなお りも父または母を愛する者は、我に相応しからず。 分たん為なり。 よりも息子または娘を愛する者は、我に相応しからず。 をその父より、 しからず。生命を得る者は、これを失い、我がために 戦闘、 開始。 人の仇は、その家の者なるべし。我よ 娘をその母より、嫁をその姑嫜より

そのまま必ず守ることを誓ったら、イエスさまはお��。

私が恋ゆえに、イエスのこの教えをそっくり

りになるかしら。なぜ、「恋」がわるくて、「愛」がい

得る者、 のだ。 その悲しさのために、身と霊魂とをゲヘナにて 滅し てならない。何だかわからぬ愛のために、恋のために、 いのか、 私にはわからない。同じもののような気がし ああ、 私は自分こそ、それだと言い張りたい

は、 叔父さまたちのお世話で、 本葬は東京ですまして、それからまた直治と私 お母さまの密葬を伊豆で

うな、 伊豆の山荘で、お互い顔を合せても口をきかぬよ 理由のわからぬ気まずい生活をして、 直治は出

版業の資本金と称して、お母さまの宝石類を全部持ち

東京で飲み疲れると、伊豆の山荘へ大病人のよ

出し、

直治も少し間が悪そうにしているので、 時、若いダンサアふうのひとを連れて来て、さすがに うな真蒼な顔をしてふらふら帰って来て、寝て、或る。

三晚、 ころへ、久し振りで遊びに行ってみたいの。二晩か、 「きょう、私、東京へ行ってもいい? お友だちのと 泊って来ますから、あなた留守番してね。お炊

事は、 直治の弱味にすかさず附け込み、謂わば蛇のごとく あのかたに、たのむといいわ」

慧く、 きわめて自然に、あのひとと逢いに上京する事が出来 私はバッグにお化粧品やパンなど詰め込んで、

た。

ら二十分くらいで、あのひとの大戦後の新しいお住居 なく聞いていたのである。 た頃には、もうあたりが薄暗く、 に行き着けるらしいという事は、 こがらしの強く吹いている日だった。荻窪駅に降り 東京郊外、省線荻窪駅の北口に下車すると、そこか 私は往来のひとをつ 直治から前にそれと

どうしようかと立ちすくんで、ふと右手の二軒長屋の

砂利道の石につまずいて下駄の鼻緒がぷつんと切れて、 うろついて、あまり心細くて、涙が出て、そのうちに 角を教えてもらって、一時間ちかく暗い郊外の路地を

かまえては、あのひとのところ番地を告げて、その方

うちの一軒の家の表札が、夜目にも白くぼんやり浮ん は足袋はだしのまま、その家の玄関に走り寄って、な で、それに上原と書かれているような気がして、片足

れていたが、家の中は暗かった。 およく表札を見ると、たしかに上原二郎としたためら どうしようか、とまた瞬時立ちすくみ、それから、

身を投げる気持で、玄関の格子戸に倒れかかるように ひたと寄り添い、 「ごめん下さいまし」 と言い、両手の指先で格子を撫でながら、

「上原さん」

返事は、 と小声で囁いてみた。 有った。しかし、 それは、 女のひとの声で

玄関の戸が内からあいて、 細おもての古風な匂いの

あった。

する、 の暗闇の中でちらと笑い、 「どちらさまでしょうか」 とたずねるその言葉の調子には、 私より三つ四つ年上のような女のひとが、玄関 なんの悪意も警戒

も無かった。 「いいえ、あのう」 けれども私は、自分の名を言いそびれてしまった。

このひとにだけは、私の恋も、奇妙にうしろめたく思

われた。おどおどと、ほとんど卑屈に、 いらっしゃいません?」

と答えて、気の毒そうに私の顔を見て、

「はあ」

「先生は?

「遠くへ?」 「でも、行く先は、たいてい、……」

「荻窪ですの。駅の前の、白石というおでんやさんへ 「いいえ」 と、可笑しそうに片手をお口に当てられて、

おいでになれば、たいてい、行く先がおわかりかと思

私は飛び立つ思いで、

います」

「あら、おはきものが」「あ、そうですか」

ら、鼻緒の切れた時に手軽に繕うことの出来る革の せてもらい、奥さまから、軽便鼻緒とでもいうのかし

すすめられて私は、玄関の内へはいり、式台に坐ら

さまは、 仕掛紐をいただいて、下駄を直して、そのあいだに奥 しながら、 蠟燭をともして玄関に持って来て下さったり

「あいにく、電球が二つとも切れてしまいまして、こ

は、これで三晩、無一文の早寝ですのよ」 も、 のごろの電球は馬鹿高い上に切れ易くていけませんわ などと、しんからのんきそうに笑っておっしゃる。 おとといの晩も帰ってまいりませんので、 主人がいると買ってもらえるんですけど、 私ども

奥さまのうしろには、十二、三歳の眼の大きな、めっ たに人になつかないような感じのほっそりした女のお

子さんが立っている。

敵。 私はそう思わないけれども、しかし、この奥さ

るに違いないのだ。それを考えたら、私の恋も、一時 まとお子さんは、いつかは私を敵と思って憎む事があ

まっくら闇の中で奥さまのお手を摑んで泣こうかしら を払い落しながら、わびしさが猛然と身のまわりに押 かえ、立ってはたはたと手を打ち合せて両手のよごれ し寄せて来る気配に堪えかね、お座敷に駈け上って、 にさめ果てたような気持になって、下駄の鼻緒をすげ

考え、いやになり、 と、ぐらぐら烈しく動揺したけれども、ふと、その後 の自分のしらじらしい何とも形のつかぬ味気無い姿を 「ありがとうございました」

に吹かれ、戦闘、

開始、恋する、すき、こがれる、本

と、ばか叮嚀なお辞儀をして、外へ出て、こがらし

生れて来たのだ、神も罰し給う筈が無い、私はみじん 分をやましいとは思わぬ、人間は、恋と革命のために ども私は、神の審判の台に立たされたって、少しも自 がれているのだから仕様が無い、あの奥さまはたしか 当に恋する、本当にすき、本当にこがれる、恋いしい とに一目お逢いするまで、二晩でも三晩でも野宿して も悪くない、本当にすきなのだから大威張り、あのひ に珍らしくいいお方、あのお嬢さんもお綺麗だ、けれ のだから仕様が無い、すきなのだから仕様が無い、

駅前の白石というおでんやは、すぐに見つかった。

けれども、あのひとはいらっしゃらない。

さんがありますからね、そこから右へはいって、半丁 すぐにいらして、そうですね、一丁半かな? 金物屋 このごろは柳やのおステさんと大あつあつで、いりび かな? 柳やという小料理屋がありますからね、先生、 「阿佐ヶ谷ですよ、きっと。阿佐ヶ谷駅の北口をまっ

たりだ、かなわねえ」

佐ヶ谷で降りて、北口、約一丁半、金物屋さんのとこ 駅へ行き、切符を買い、東京行きの省線に乗り、 呵

ろから右へ曲って半丁、柳やは、ひっそりしていた。

「たったいまお帰りになりましたが、大勢さんで、こ

れから西荻のチドリのおばさんのところへ行って夜明 しで飲むんだ、とかおっしゃっていましたよ」 私よりも年が若くて、落ちついて、上品で、 親切そ

あつあつの人なのかしら。 うな、これがあの、おステさんとかいうあのひとと大 「チドリ? 心細くて、涙が出そうになった。自分がいま、気が 西荻のどのへん?」

狂っているのではないかしら、とふと思った。

交番でお聞きになったら、わかるんじゃないでしょう 「よく存じませんのですけどね、何でも西荻の駅を降 南口の、左にはいったところだとか、とにかく、

ですよ」 く前にまたどこかにひっかかっているかも知れません か。何せ、一軒ではおさまらないひとで、チドリに行 「チドリへ行ってみます。さようなら」 また、逆もどり。 荻窪、西荻窪、駅の南口で降りて、こがらしに吹 阿佐ヶ谷から省線で立川行きに乗

ずねて、それから、教えられたとおりの夜道を走るよ

かれてうろつき、交番を見つけて、チドリの方角をた

うにして行って、チドリの青い燈籠を見つけて、ため

らわず格子戸をあけた。

土間があって、それからすぐ六畳間くらいの部屋が

るっきり、もう、違ったひとになっているのだ。 夢見るような気持ちになった。ちがうのだ。六年。ま でいた。 お嬢さんも三人まじって、たばこを吸い、お酒を飲ん あって、たばこの煙で濛々として、十人ばかりの人間 く騒がしいお酒盛りをしていた。私より若いくらいの 私は土間に立って、見渡し、見つけた。そうして、 部屋の大きな卓をかこんで、わあっわあっとひど

あのひとであろうか。六年。蓬髪は昔のままだけれど

これが、あの、私の虹、M・C、私の生き甲斐の、

も哀れに赤茶けて薄くなっており、顔は黄色くむくん

ず口をもぐもぐさせて、一匹の老猿が背中を丸くして 部屋の片隅に坐っている感じであった。 眼のふちが赤くただれて、前歯が抜け落ち、絶え

顎であがれという合図をした。一座は、私に何の関心 長い首をのばして私のほうを見て、何の表情も無く、 私の来ている事を知らせた。あのひとは坐ったまま細

お嬢さんのひとりが私を見とがめ、目で上原さんに

をつくってくれた。 少しずつ席を詰めて、 私は黙って坐った。上原さんは、私のコップにお酒 上原さんのすぐ右隣りに私の席

も無さそうに、わいわいの大騒ぎをつづけ、それでも

をなみなみといっぱい注いでくれて、それからご自分 のコップにもお酒を注ぎ足して、

「乾杯」

音がした。 ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュ、と誰かが

二つのコップが、力弱く触れ合って、カチと悲しい

としゃがれた声で低く言った。

言って、それに応じてまたひとりが、ギロチン、ギロ

プを打ち合せてぐいと飲む。 ギロチン、ギロチン、シュ チン、シュルシュルシュ、と言い、カチンと音高くコッ

ルシュルシュ、ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュ、

酒を喉に流し込んでいる様子であった。 ざけ切ったリズムでもってはずみをつけて、 とあちこちから、その出鱈目みたいな歌が起って、さ かんにコップを打ち合せて乾杯をしている。そんなふ 失敬」 無理にお

と、また、新客がのっそりはいって来て、上原さんに と言って、よろめきながら帰るひとがあるかと思う

ちょっと会釈しただけで、一座に割り込む。

に言ったらいいんですか? あ、あ、あ、ですか? ああ、というところですがね、あれは、どんな工合い 「上原さん、あそこのね、上原さん、あそこのね、

の舞台顔に見覚えのある新劇俳優の藤田である。 ああ、あ、ですか?」 と乗り出してたずねているひとは、たしかに私もそ

といったような塩梅だね」

「ああ、あ、だ。ああ、あ、

チドリの酒は、安くねえ、

「お金の事ばつかり」と上原さん。

いんですか?」 「二羽の雀は一銭、とは、ありゃ高いんですか? 「お金の事ばっかり」 とお嬢さん。

安

と若い紳士。

或者には五タラント、或者には二タラント、或者には 一タラントなんて、ひどくややこしい 譬 話もあるし、 「一厘も残りなく償わずば、という言葉もあるし、

キリストも勘定はなかなかこまかいんだ」

「それに、あいつあ酒飲みだったよ。妙にバイブルに

と別の紳士。

ある。 よ は酒の譬話が多いと思っていたら、果せるかなだ、 酒を好む人、と非難されたとバイブルに録されて 酒を飲む人でなくて、酒を好む人というんだか

飲みかね」

相当な飲み手だったに違いねえのさ。まず、一升

チン、ギロチン、シュルシュルシュ」 エスをダシに使わんとす。チエちゃん、飲もう。ギロ 「よせ、よせ。ああ、あ、汝らは道徳におびえて、イ と上原さん、一ばん若くて美しいお嬢さんと、カチ ともうひとりの紳士。

口角からしたたり落ちて、顎が濡れて、それをやけく ンと強くコップを打ち合せて、ぐっと飲んで、お酒が

そみたいに乱暴に掌で拭って、それから大きいくしゃ

く蒼白く瘦せたおかみさんに、お手洗いをたずね、ま みを五つも六つも続けてなさった。 私はそっと立って、お隣りの部屋へ行き、病身らし

たような恰好で立っていて で若いチエちゃんとかいうお嬢さんが、私を待ってい た帰りにその部屋をとおると、さっきの一ばんきれい 「おなかが、おすきになりません?」 と親しそうに笑いながら、尋ねた。

さんたちの相手をしていたら、一晩中なにも食べられ

「この部屋で、お食事をなさいまし。あんな呑んべえ

坐って長火鉢に寄りかかったままで言う。

と病身らしいおかみさんは、だるそうに横坐りに

「何もございませんけど」

「ええ、でも、私、パンを持ってまいりましたから」

緒に」 やしません。お坐りなさい、ここへ。チエ子さんも一

「はい、はい」とお隣りで紳士が叫ぶ。

な縞の着物を着た女中さんが、お銚子をお盆に十本ば と返辞して、そのキヌちゃんという三十歳前後の粋』

かり載せて、お勝手からあらわれる。 「ここへも二本」 「ちょっと」 とおかみさんは呼びとめて、

ヤさんへ行って、うどんを二つ大いそぎでね」 「それからね、キヌちゃん、すまないけど、 私とチエちゃんは長火鉢の傍にならんで坐って、手 と笑いながら言い、 裏のスズ

になりませんか」 「お蒲団をおあてなさい。寒くなりましたね。 お飲み

をあぶっていた。

酒をついで、それから別の二つのお茶碗にもお酒を注 おかみさんは、ご自分のお茶のお茶碗にお銚子のお

いだ。 そうして私たち三人は黙って飲んだ。

「みなさん、お強いのね」 とおかみさんは、なぜだか、しんみりした口調で言っ

がらがらと表の戸のあく音が聞えて、

「先生、持ってまいりました」

という若い男の声がして、

「何せ、うちの社長ったら、がっちりしていますから

ね、二万円と言ってねばったのですが、やっと一万円」

「小切手か?」 と上原さんのしゃがれた声。

「いいえ、現なまですが。すみません」

「まあ、いいや、受取りを書こう」

歌が、そのあいだも一座に於いて絶える事無くつづい ている。 「直さんは?」 ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュ、の乾杯の

ねる。 「知らないわ。直さんの番人じゃあるまいし」 私は、どきりとした。 おかみさんは真面目な顔をしてチエちゃんに尋

と、チエちゃんは、うろたえて、顔を可憐に赤くな

さった。

「この頃、何か上原さんと、まずい事でもあったんじゃ

ないの? いつも、必ず、一緒だったのに」 「ダンスのほうが、すきになったんですって。ダンサ とおかみさんは、 落ちついて言う。

が悪いね」 「直さんたら、まあ、お酒の上にまた女だから、 始末

アの恋人でも出来たんでしょうよ」

ちゃんくずれは、……」 「でも、直さんのほうが、たちが悪いよ。あんなお坊 「あの」 「先生のお仕込みですもの」 私は微笑んで口をはさんだ。黙っていては、かえっ

てこのお二人に失礼なことになりそうだと思ったのだ。 私、 おかみさんは驚いたらしく、 直治の姉なんですの」 私の顔を見直したが、

「お顔がよく似ていらっしゃいますもの。あの土間の

チエちゃんは平気で、

暗いところにお立ちになっていたのを見て、私、 はっ

と思ったわ。直さんかと」 「左様でございますか」

とおかみさんは語調を改めて、

あの、上原さんとは、前から?」 「こんなむさくるしいところへ、よくまあ。それで?

「ええ、六年前にお逢いして、……」

「お待ちどおさま」 女中さんが、おうどんを持って来た。 言い澱み、うつむき、涙が出そうになった。

「いただきます」 「召し上れ。熱いうちに」 とおかみさんはすすめる。

んを啜って、私は、いまこそ生きている事の侘びしさ おうどんの湯気に顔をつっ込み、するするとおうど

の、極限を味わっているような気がした。 ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュ、ギロチン、

ギロチン、シュルシュルシュ、と低く口ずさみながら、 を手渡した。 かりとあぐらをかき、 上原さんが私たちの部屋にはいって来て、私の傍にど 「これだけで、 あとをごまかしちゃだめですよ」 無言でおかみさんに大きい封筒

鉢の引出しに仕舞い込んで笑いながら言う。 おかみさんは、封筒の中を見もせずに、それを長火

「持って来るよ。あとの支払いは、来年だ」

「あんな事を」 一万円。それだけあれば、電球がいくつ買えるだろ

私だって、それだけあれば、一年らくに暮せるの

だ。

ああ、 何かこの人たちは、 間違っている。しかし、

ければいけないものならば、この人たちのこの生き切 なければ、生きて行かれないのかも知れない。人はこ の世の中に生れて来た以上は、どうしても生き切らな この人たちも、私の恋の場合と同じ様に、こうでもし

きれない息もたえだえの大事業であろうか。 いる事。生きている事。ああ、それは、何というやり 「とにかくね」

るための姿も、憎むべきではないかも知れぬ。生きて

と隣室の紳士がおっしゃる。

ば、とても駄目だね。いまのわれらに、重厚だの、 だ。生きて行けやしねえじゃないか。もしもだね、コ 引っぱるようなものだ。重厚? 誠実? ペツ、プッ 実だの、そんな美徳を要求するのは、首くくりの足を という軽薄きわまる挨拶が平気で出来るようでなけれ 女のヒモさ」 か無いんだ、一つは帰農だ、一つは自殺、もう一つは ンチワアを軽く言えなかったら、あとは、道が三つし 「その一つも出来やしねえ可哀想な野郎には、 「これから東京で生活して行くにはだね、コンチワア、 せめて

最後の唯一の手段」

「上原二郎にたかって、 ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュ、ギロチン、 と別な紳士が、 痛飲」

ギロチン、シュルシュルシュ。

「泊るところが、ねえんだろ」

しゃった。 上原さんは、 低い声でひとりごとのようにおっ

れにちかい感情で、 「私?」 私は自身に鎌首をもたげた蛇を意識した。 私は自分のからだを固くしたので 敵意。

そ

ある。

「ざこ寝が出来るか。寒いぜ」

上原さんは、私の怒りに頓着なく呟く。

「無理でしょう」

とおかみさんは、

口をはさみ、

「お可哀そうよ」

ちえっ、と上原さんは舌打ちして、

「そんなら、こんなところへ来なけれあいいんだ」

私は黙っていた。このひとは、たしかに、私のあの

と、私はそのひとの言葉の雰囲気から素早く察した。 手紙を読んだ。そうして、誰よりも私を愛している、

「仕様がねえな。福井さんのとこへでも、たのんでみ

さん、このひとのはきものを、こっそりお勝手のほう や、女だけだと、途中が危険か。やっかいだな。 に廻して置いてくれ。僕が送りとどけて来るから」 ようかな。チエちゃん、連れて行ってくれないか。い かあ

ながら、

にいっぱい星が光っていた。私たちは、ならんで歩き

外は深夜の気配だった。風はいくぶんおさまり、

「私、ざこ寝でも何でも、出来ますのに」

上原さんは、眠そうな声で、

一うん」 とだけ言った。

しょう」 「二人っきりに、なりたかったのでしょう。そうで

と口をまげて、にが笑いなさった。私は自分がとて

「これだから、いやさ」

私がそう言って笑ったら、上原さんは、

も可愛がられている事を、身にしみて意識した。

「ずいぶん、お酒を召し上りますのね。毎晩ですの?」

「そう、毎日。朝からだ」 「まずいよ」 「おいしいの? お酒が」

そう言う上原さんの声に、私はなぜだか、ぞっとし

た。

「お仕事は?」

の 黄昏。 して、 「駄目です。 ただもう、悲しくって仕様が無いんだ。いのち 何を書いても、ばかばかしくって、そう

私は、 ほとんど無意識にそれを言った。 「ユトリロ」

人類の黄昏。

芸術の黄昏。それも、キザだね」

「ああ、 ユトリロ。まだ生きていやがるらしいね。ア

ルコールの亡者。死骸だね。最近十年間のあいつの絵

は、へんに俗っぽくて、みな駄目」 「ユトリロだけじゃないんでしょう? 他のマイス

ターたちも全部、……」 「そう、衰弱。しかし、新しい芽も、芽のままで衰弱

しているのです。霜。フロスト。世界中に時ならぬ霜

が降りたみたいなのです」 上原さんは私の肩を軽く抱いて、私のからだは上原

さんの二重廻しの袖で包まれたような形になったが、

私は拒否せず、かえってぴったり寄りそってゆっくり 路傍の樹木の枝。葉の一枚も附いていない枝、

く鋭く夜空を突き刺していて、 「木の枝って、美しいものですわねえ」 ほそ

「うん、花と真黒い枝の調和が」 と思わずひとりごとのように言ったら、

しょう。枯枝とちがいますわ」 「自然だけは、衰弱せずか」

んな枝がすき。これでも、ちゃんと生きているので

「いいえ、私、花も葉も芽も、何もついていない、こ

と少しうろたえたようにしておっしゃった。

そう言って、また烈しいくしゃみをいくつもいくつ

も続けてなさった。 「お風邪じゃございませんの?」 「いや、いや、さにあらず。実はね、これは僕の奇癖

な工合のくしゃみが出るんです。酔いのバロメーター みたいなものだね」 でね、お酒の酔いが飽和点に達すると、たちまちこん

いるお方が」 「どなたかございますの? 飽和点くらいにすすんで 「え?」

「恋は?」

「なんだ、ひやかしちゃいけない。女は、みな同じさ。

シュルシュ、実は、ひとり、いや、半人くらいある」

「私の手紙、ごらんになって?」

ややこしくていけねえ。ギロチン、ギロチン、シュル

「豆返事は?」

「僕は貴族は、

きらいなんだ。どうしても、どこかに、

鼻持ちならない傲慢なところがある。あなたの弟の直 貴族としては、大出来の男なんだが、

ふっと、 見せる。僕は田舎の百姓の息子でね、こんな小川の傍 とても附き合い切れない小生意気なところを

た事や、 をとおると必ず、子供のころ、 めだかを掬った事を思い出してたまらない気 故郷の小川で鮒を釣っ

持になる」 暗闇の底で幽かに音立てて流れている小川に、 沿つ

た路を私たちは歩いていた。 「けれども、 君たち貴族は、 そんな僕たちの感傷を絶

「ツルゲーネフは?」

対に理解できないばかりか、

軽蔑している。」

「でも、 「うん、 「あいつは貴族だ。だからいやなんだ」 あれだけは、ちょっとうまいね」 猟人日記、……」

「あの野郎は田舎貴族、というところで妥協しようか」 「あれは、農村生活の感傷、……」

田舎の貧乏人」 「私もいまでは田舎者ですわ。畑を作っていますのよ。

乱暴な口調であった。

「僕の赤ちゃんが欲しいのかい」

私は答えなかった。

遮二無二私はキスされた。性慾のにおいのするキス 岩が落ちて来るような勢いでそのひとの顔が近づき、

だった。私はそれを受けながら、涙を流した。屈辱の、 も眼からあふれ出て、流れた。 くやし涙に似ているにがい涙であった。涙はいくらで また、二人ならんで歩きながら、

「しくじった。惚れちゃった」

けれども、私は笑う事が出来なかった。 とそのひとは言って、笑った。 眉をひそめ

仕方が無い。 口をすぼめた。

私は自分が下駄を引きずってすさんだ歩き方をしてい

言葉で言いあらわすなら、そんな感じのものだった。

「しくじった」

「行くところまで行くか」「行くところまで行くか」

きいくしゃみをなさった。 「この野郎」 上原さんは私の肩をとんとこぶしで叩いて、また大

おやすみになっていらっしゃる様子であった。 「電報、 電報。 福井さん、電報ですよ」

福井さんとかいうお方のお宅では、みなさんがもう

と大声で言って、上原さんは玄関の戸をたたいた。

「上原か?」

と家の中で男のひとの声がした。

「そのとおり。プリンスとプリンセスと一夜の宿をた

のみに来たのだ。どうもこう寒いと、くしゃみばかり

出て、せっかくの恋の道行もコメディになってしまう」 玄関の戸が内からひらかれた。もうかなりの、五十

派手なパジャマを着て、へんな、はにかむような笑顔

歳を越したくらいの、頭の禿げた小柄なおじさんが、

で私たちを迎えた。 「たのむ」

さと家の中へはいって、 と上原さんは一こと言って、マントも脱がずにさっ

いで」 「アトリエは、寒くていけねえ。二階を借りるぜ。

お

私の手をとって、廊下をとおり突き当りの階段をの

パチとひねった。 ぼって、暗いお座敷にはいり、 「うん、成金趣味さ。でも、あんなへボ画かきにはもっ 「お料理屋のお部屋みたいね」 部屋の隅のスイッチを

蒲団を出して敷いて、 せざるべからずさ。さあ、寝よう、寝よう」 たいない。悪運が強くて罹災も、しやがらねえ。 ご自分のお家みたいに、勝手に押入れをあけてお 利用

「ここへ寝給え。僕は帰る。 あしたの朝、 迎えに来ま

す。便所は、階段を降りて、すぐ右だ」 だだだだと階段からころげ落ちるように騒々しく下

の外国土産の生地で作ったビロードのコートを脱ぎ、 へ降りて行って、それっきり、しんとなった。 私はまたスイッチをひねって、電燈を消し、 お父上

帯だけほどいて着物のままでお床へはいった。疲れて ぐにうとうととまどろんだ。 いる上に、お酒を飲んだせいか、からだがだるく、す

いつのまにか、あのひとが私の傍に寝ていらして、

……私は一時間ちかく、必死の無言の抵抗をした。

「こうしなければ、ご安心が出来ないのでしょう?」 ふと可哀そうになって、放棄した。

「まあ、そんなところだ」

のをやったのだけど、誰にも知らせていないんだ」 「お母さまのお亡くなりになる前と、おんなじ匂いが 「あなた、おからだを悪くしていらっしゃるんじゃな 「どうしてわかるの? 実はこないだ、かなりひどい 喀血なさったでしょう」

するんですもの」 「死ぬ気で飲んでいるんだ。生きているのが、悲しく

て仕様が無いんだよ。わびしさだの、淋しさだの、そ

さい、嘆きの溜息が四方の壁から聞えている時、 んなゆとりのあるものでなくて、悲しいんだ。陰気く 自分

たちだけの幸福なんてある筈は無いじゃないか。自分

そんなものは、ただ、飢餓の野獣の餌食になるだけだ。 みじめな人が多すぎるよ。キザかね」 かった時、ひとは、どんな気持になるものかね。努力。 の幸福も光栄も、生きているうちには決して無いとわ 「いいえ」

「恋だけだね。 おめえの手紙のお説のとおりだよ」

「そう」 私のその恋は、 消えていた。

夜が明けた。 部屋が薄明るくなって、私は、傍で眠っているその

ひとの寝顔をつくづく眺めた。ちかく死ぬひとのよう

な顔をしていた。疲れはてているお顔だった。

ずるいひと。 私のひと。 犠牲者の顔。貴い犠牲者。 私の虹。 マイ、チャイルド。にくいひと。

この世にまたと無いくらいに、とても、とても美し

のほうからキスをした。 ようで胸がときめき、そのひとの髪を撫でながら、 い顔のように思われ、恋があらたによみがえって来た かなしい、かなしい恋の成就。 私

上原さんは、眼をつぶりながら私をお抱きになって、

「ひがんでいたのさ。僕は百姓の子だから」

もうこのひとから離れまい。

ても、 るくらい幸福だわ」 私、 私のいまの幸福感は、飽和点よ。くしゃみが出 いま幸福よ。四方の壁から嘆きの声が聞えて来

上原さんは、ふふ、とお笑いになって、

「でも、もう、 おそいなあ。黄昏だ」

弟の直治は、 その朝に自殺していた。

「朝ですわ」

直治の遺書。

僕は自分がなぜ生きていなければならないのか、

そ

だめだ。さきに行くよ。

姉さん。

れが全然わからないのです。

生きていたい人だけは、生きるがよい。

人間には生きる権利があると同様に、死ぬる権利も

ある筈です。

無く、こんな当り前の、それこそプリミチヴな事を、 僕のこんな考え方は、少しも新しいものでも何でも しかし、 でもいうものも、きっとその辺にあるのでしょうが、 く生き抜くべきであり、それは見事で、人間の栄冠と わないだけなんです。 ひとはへんにこわがって、あからさまに口に出して言 生きて行きたいひとは、どんな事をしても、必ず強 死ぬことだって、罪では無いと思うんです。

きにくいんです。生きて行くのに、どこか一つ欠けて

僕は、僕という草は、この世の空気と陽の中に、生

いるんです。足りないんです。いままで、生きて来た

のも、これでも、精一ぱいだったのです。

僕は高等学校へはいって、僕の育って来た階級と全

段として阿片を用いました。 かった。そうして、それが、 から兵隊になって、やはりそこでも、生きる最後の手 はじめて附き合い、その勢いに押され、 ちがう階級に育って来た強くたくましい草の友人と、 僕は下品になりたかった。 わからねえだろうな。 麻薬を用い、半狂乱になって抵抗しました。それ 姉さんには僕のこんな気 所謂民衆の友になり得るいかから 強く、いや強暴になりた 負けまいとし

唯一の道だと思ったのです。

駄目だったんです。いつも、

くらくら目まいをしてい

お酒くらいでは、とても

なければならなかったんです。そのためには、麻薬以

ない。そうでなければ、あの民衆の部屋にはいる入場 拒否しなければならない。姉に冷たくしなければなら 外になかったのです。僕は、家を忘れなければならな 父の血に反抗しなければならない。母の優しさを、

うになりました。けれども、それは半分は、いや、六 僕は下品になりました。下品な言葉づかいをするよ 券が得られないと思っていたんです。

十パーセントは、哀れな附け焼刃でした。へたな小細

く乙にすました気づまりの男でした。彼等は僕と、し 工でした。民衆にとって、僕はやはり、キザったらし

んから打ち解けて遊んでくれはしないのです。しかし、

うで、 また、 しよう。 も、 流サロンの鼻持ちならないお上品さには、ゲロが出そ 附け焼刃でも、しかし、あとの四十パーセントは、 のおえらがたとか、お歴々とか称せられている人たち んものの下品になっているのです。僕はあの、 いまでは僕の下品は、たとい六十パーセントは人工の 僕のお行儀の悪さに呆れてすぐさま放逐するで 一刻も我慢できなくなっていますし、また、 いまさら捨てたサロンに帰ることも出来ません。 捨てた世界に帰ることも出来ず、民衆からは 所謂上

あ

だけなんです。

悪意に満ちたクソていねいの傍聴席を与えられている

には生きにくい、 滅するだけの運命のものなのかも知れませんが、しか 欠陥のある草は、 いつの世でも、 僕にも、少しは言いぶんがあるのです。とても僕 事情を感じているんです。 思想もクソも無いただおのずから消 僕のような謂わば生活力が弱くて、

人間は、 みな、 同じものだ。

これは、 いったい、思想でしょうか。僕はこの不思

術家でも無いように思います。民衆の酒場からわいて 議な言葉を発明したひとは、宗教家でも哲学者でも芸 た言葉です。蛆がわくように、いつのまにやら、

が言い出したともなく、もくもく湧いて出て、全世界

この不思議な言葉は、 世界を気まずいものにしました。 民主々義とも、 またマルキシ

言葉です。 ズムとも、 も何でも、 けれども、その酒場のやきもちの怒声が、へんに思 酒場に於いて醜男が美男子に向って投げつけた 全然無関係のものなのです。 ただの、イライラです。 ありゃしないんです。 嫉妬です。 それは、 思想で かな

想めいた顔つきをして民衆のあいだを練り歩き、 民

なのに、いつのまにやら、その政治思想や経済思想に からみつき、奇妙に下劣なあんばいにしてしまったの 主々義ともマルキシズムとも全然、 無関係の言葉の筈

躊躇したかも知れません。 とすりかえるなんて芸当は、さすがに良心に恥じて、 です。メフィストだって、こんな無茶な放言を、思想

同時に、みずからをもいやしめ、何のプライドも無く、 あらゆる努力を放棄せしめるような言葉。マルキシズ なんという卑屈な言葉であろう。人をいやしめると 人間は、みな、同じものだ。

ムは、

は言わぬ。民主々義は、個人の尊厳を主張する。

同じ

働く者の優位を主張する。同じものだ、などと

言う。「へへ、いくら気取ったって、同じ人間じゃねえ

ものだ、などとは言わぬ。ただ、牛太郎だけがそれを

のか。 奴隷根性の復讐。 同じだと言うのか。 優れている、と言えない

けれども、この言葉は、 実に猥せつで、不気味で、

栄光は引きずりおろされ、所謂「世紀の不安」は、こ は 嘲 笑 せられ、幸福は否定せられ、美貌はけがされ、 ひとは互いにおびえ、あらゆる思想が姦せられ、努力

の不思議な一語からはっしていると僕は思っているん

イヤな言葉だと思いながら、 僕もやはりこの言葉に

脅迫せられ、おびえて震えて、何を仕様としてもてれ

が無く、 のでしょう。また、何かとそんな小理屈を並べたって、 りました。 の落ちつきを得たくて、そうして、めちゃくちゃにな くさく、絶えず不安で、ドキドキして身の置きどころ 弱いのでしょう。どこか一つ重大な欠陥のある草な いっそ酒や麻薬の目まいに依って、つかのま

なあに、もともと遊びが好きなのさ、なまけ者の、助

ら笑って言うかも知れません。そうして、僕はそう言

われても、いままでは、ただてれて、あいまいに首肯

していましたが、しかし、僕も死ぬに当って、一言、

平の、身勝手な快楽児なのさ、とれいの牛太郎がせせ

抗議めいた事を言って置きたい。 姉さん。

僕は、遊んでも少しも楽しくなかったのです。 信じて下さい。

という自身の影法師から離れたくて、 のイムポテンツなのかも知れません。 狂い、遊び、 僕はただ、 快楽 貴族

姉さん。 いったい、 僕たちに罪があるのでしょうか。

んでいました。

生れたのは、 僕たちの罪でしょうか。ただ、その家に 貴族に

生れただけに、僕たちは、永遠に、たとえばユダの身

内の者みたいに、恐縮し、謝罪し、はにかんで生きて いなければならない。 僕は、 もっと早く死ぬべきだった。しかし、たった

間は、 でも勝手に死ねる権利も持っているのだけれども、 一つ、ママの愛情。それを思うと、死ねなかった。人 自由に生きる権利を持っていると同時に、いつ

ら。 保されなければならないと僕は考えているんです。そ かし、「母」の生きているあいだは、その死の権利は留 れは同時に、「母」をも殺してしまう事になるのですか

いまはもう、僕が死んでも、からだを悪くするほど

うしてそのイヤな生から完全に解放される僕のよろこ びを思ってみて下さったら、あなたたちのその悲しみ るでしょうが、しかし、僕の生きている苦しみと、そ あなたたちは、 度のものだか、いいえ、虚飾の感傷はよしましょう、 悲しむひともいないし、いいえ、姉さん、僕は知って いるんです、僕を失ったあなたたちの悲しみはどの程 僕の死を知ったら、きっとお泣きにな

り顔に批判するひとは、陛下に菓物屋をおひらきなさ

あった、と僕になんの助力も与えず口先だけで、した

僕の自殺を非難し、あくまでも生き伸びるべきで

は、次第に打ち消されて行く事と存じます。

ざいませぬ。 るよう平気でおすすめ出来るほどの大偉人にちがいご 姉さん。

活能力が無いんです。お金の事で、人と争う力が無い んです。 僕は、人にたかる事さえ出来ないんです。上

僕は、死んだほうがいいんです。僕には、

所謂、

生

払って来ました。上原さんは、それを貴族のケチくさ 原さんと遊んでも、僕のぶんのお勘定は、いつも僕が いプライドだと言って、とてもいやがっていましたが、

さんのお仕事で得たお金で、僕がつまらなく飲み食い

しかし、僕は、プライドで支払うのではなくて、上原

単に言い切ってしまっても、ウソで、僕にも本当は、 うになるのが、そらおそろしいんです。殊にも、その はっきりわかっていないんです。ただ、ひとのごちそ して、女を抱くなど、おそろしくて、とても出来ない 上原さんのお仕事を尊敬しているから、と簡

くしのお体裁で、実はちっとも本気で無かったのです。

楽しくなく、出版業など計画したのも、ただ、てれか

出して、ママやあなたを悲しませ、僕自身も、少しも

そうしてただもう、自分の家からお金や品物を持ち

は、つらくて、心苦しくて、たまらないんです。

ひとご自身の腕一本で得たお金で、ごちそうになるの

来やしないのは、いくら僕が愚かでも、それくらいの れないような男が、金もうけなんて、とてもとても出 本気でやってみたところで、ひとのごちそうにさえな

事には気附いています。

姉さん。

うちは、ひとにごちそうしたいと思っていたのに、も 僕たちは、貧乏になってしまいました。生きて在る

りました。 う、ひとのごちそうにならなければ生きて行けなくな 姉さん。

この上、

僕は、なぜ生きていなければならねえのか

ね ? のです。 ねる薬があるんです。 姉さんは美しく、(僕は美しい母と姉を誇りにして もう、だめなんだ。僕は、死にます。らくに死 兵隊の時に、手にいれて置いた

就いては、なんにも心配していませぬ。心配などする。 資格さえ僕には有りません。どろぼうが被害者の身の 上を思いやるみたいなもので、赤面するばかりです。 いました)そうして、賢明だから、僕は姉さんの事に

きっと姉さんは、

結婚なさって、子供が出来て、

夫に

たよって生き抜いて行くのではないかと僕は、思って

いるんです。

僕に、一つ、秘密があるんです。 姉さん。

泣きべそをかいた事も幾度あったか知れません。 そのひとの名は、とても誰にも、口がくさっても言

の事を思いつめて、そのひとの夢を見て、目がさめて、

永いこと、秘めに秘めて、戦地にいても、そのひと

われないんです。僕は、いま死ぬのだから、せめて、

姉さんにだけでも、はっきり言って置こうか、と思い

ましたが、やっぱり、どうにもおそろしくて、その名 を言うことが出来ません。

でも、僕は、その秘密を、絶対秘密のまま、とうと

というよりは、 ひとは誰だか、お気附きになる筈です。フィクション 生臭く焼け残るような気がして、不安でたまらないの うこの世で誰にも打ち明けず、胸の奥に蔵して死んだ のですから。 いっても、しかし、姉さんは、きっとすぐその相手の ンみたいにして教えて置きます。フィクション、と で、姉さんにだけ、遠まわしに、ぼんやり、フィクショ 僕のからだが火葬にされても、胸の裏だけが ただ、仮名を用いる程度のごまかしな

姉さんはそのひとをご存じの筈ですが、しかし、

お

姉さんは、ご存じかな?

髪形で、そうして、とても貧しい服装で、けれどもだ 清潔です。そのひとは、戦後あたらしいタッチの画を らしない恰好ではなくて、いつもきちんと着附けて、 く、ひっつめ髪、とでもいうのかしら、そんな地味な そらく、逢った事は無いでしょう。そのひとは、姉さ んよりも、少し年上です。 一重瞼で、目尻が吊り上っ つぎつぎと発表して急に有名になった或る中年の洋画 髪にパーマネントなどかけた事が無く、いつも強

家の奥さんで、その洋画家の行いは、たいへん乱暴で

すさんだものなのに、その奥さんは平気を装って、い

つも優しく微笑んで暮しているのです。

「それでは、おいとま致します」 僕は立ち上って、

歩み寄って、僕の顔を見上げ、

そのひとも立ち上って、何の警戒も無く、

僕の傍に

「なぜ?」

をかしげて、しばらく僕の眼を見つづけていました。 と普通の音声で言い、本当に不審のように少し小首

僕は女のひとと視線が合えば、うろたえて視線をはず そうして、そのひとの眼に、何の邪心も虚飾も無く、

含羞を感じないで、二人の顔が一尺くらいの間隔で、

してしまうたちなのですが、その時だけは、みじんも

瞳を見つめて、それからつい微笑んでしまって、 六十秒もそれ以上もとてもいい気持で、そのひとの

「すぐ帰りますわよ」 「でも、・・・・・」

正直、とは、こんな感じの表情を言うのではないか

と、やはり、まじめな顔をして言います。

しら、とふと思いました。それは修身教科書くさい、

れた本来の徳は、こんな可愛らしいものではなかった いかめしい徳ではなくて、正直という言葉で表現せら

のかしら、と考えました。 「またまいります」

「そう」 はじめから終りまで、すべてみな何でもない会話で

す。 ら、立ち上って、おいとました、それだけの事だった 分ばかり雑誌など読んで、帰って来そうも無かったか る筈ですから、おあがりになってお待ちになったら? という奥さんの言葉に従って、 をたずねて行って、洋画家は不在で、けれどもすぐ帰 僕が、或る夏の日の午後、その洋画家のアパート 部屋にあがって、三十

くるしい恋をしちゃったのです。 高貴、とでも言ったらいいのかしら。僕の周囲の貴

のですが、僕は、その日のその時の、

そのひとの瞳に、

な 族の中には、ママはとにかく、あんな無警戒な「正直」 は断言できます。 |眼の表情の出来る人は、ひとりもいなかった事だけ それから僕は、或る冬の夕方、そのひとのプロフィ

ルに打たれた事があります。やはり、その洋画家のア

洋画家の相手をさせられて、

家は倒れて大鼾をかいて眠り、 パートで、 たちをクソミソに言い合って笑いころげ、やがて洋画 て朝から酒を飲み、 洋画家と共に、日本の所謂文化人 僕も横になってうと 炬燵にはいっ

けて見たら、東京の冬の夕空は水色に澄んで、奥さん

うとしていたら、ふわと毛布がかかり、

僕は薄目をあ

る言葉なのではなかろうか、ひとの当然の侘びしい思 浮んで、 はお嬢さんを抱いてアパートの窓縁に、何事も無さそ ていらっしゃった。 のように、絵とそっくりの静かな気配で、遠くを眺め ニティという言葉はこんな時にこそ使用されて蘇生す れは何の色気でも無く、慾でも無く、ああ、ヒュウマ のプロフィルの画のようにあざやかに輪郭が区切られ 色の遠い夕空をバックにして、あのルネッサンスの頃 うにして腰をかけ、奥さんの端正なプロフィルが、 いやりとして、ほとんど無意識みたいになされたもの 僕にそっと毛布をかけて下さった親切は、そ

気持ちになり、瞼の裏から涙があふれ出て、毛布を頭 から引かぶってしまいました。 僕は眼をつぶって、こいしく、こがれて狂うような

僕がその洋画家のところに遊びに行ったのは、それ

姉さん。

その底に秘められた熱狂的なパッションに、酔わされ たせいでありましたが、しかし、附き合いの深くなる は、さいしょはその洋画家の作品の特異なタッチと、

につれて、そのひとの無教養、出鱈目、きたならしさ の奥さんの心情の美しさにひかれ、いいえ、正しい愛 に興覚めて、そうして、それと反比例して、そのひと

情のひとがこいしくて、したわしくて、奥さんの姿を、、、、 りました。 一目見たくて、 あの洋画家の作品に、多少でも、芸術の高貴なにお あの洋画家の家へ遊びに行くようにな

え、僕はいまでは考えているんです。 それは、奥さんの優しい心の反映ではなかろうかとさ い、とでもいったようなものが現れているとすれば、

その洋画家は、僕はいまこそ、感じたままをはっき

ヴァスに絵具をぬたくって、流行の勢いに乗り、もっ り言いますが、ただ大酒飲みで遊び好きの、巧妙な商 人なのです。遊ぶ金がほしさに、ただ出鱈目にカン

才、それだけなんです。 たい振って高く売っているのです。あのひとの持って いるのは、 田舎者の図々しさ、馬鹿な自信、ずるい商

おそらくあのひとは、他のひとの絵は、外国人の絵

う。 ほしさに、 自身わかっていないでしょう。ただ遊興のための金が でも日本人の絵でも、なんにもわかっていないでしょ おまけに、 無我夢中で絵具をカンヴァスにぬたくって 自分の画いている絵も、 何の事やらご

のそんな出鱈目に、何の疑いも、

羞い 恥も、

恐怖も、

お

そうして、さらに驚くべき事は、あのひとはご自身

いるだけなんです。

事のよさなどわかる筈が無く、いやもう、けなす事、 が自分でわからぬというひとなのですから、他人の仕 持ちになっていないらしいという事です。 ただもう、お得意なんです。何せ、自分で画いた絵

けなす事。 のと苦しそうな事を言っていますけれども、その実は、 つまり、あのひとのデカダン生活は、口では何のか

遊びまわっているだけなんです。 身にも意外なくらいの成功をしたので有頂天になって 馬鹿な田舎者が、かねてあこがれの都に出て、かれ自 いつか僕が、

強するのは、てれくさくて、おそろしくて、とてもだ りして遊ぶ」 めだから、ちっとも遊びたくなくても、自分も仲間入 「友人がみな怠けて遊んでいる時、自分ひとりだけ勉

「へえ? それが貴族気質というものかね、いやらし 僕は、ひとが遊んでいるのを見ると、自分も遊ば

と言ったら、その中年の洋画家は、

なければ、 と答えて平然たるものでしたが、 損だ、と思って大いに遊ぶね」 僕はその時、

は苦悩が無い。むしろ、馬鹿遊びを自慢にしている。 洋画家を、しんから軽蔑しました。このひとの放埒に

述べ立てても、姉さんには関係の無い事ですし、また ほんものの阿呆の快楽児。 けれども、この洋画家の悪口を、この上さまざまに

僕もいま死ぬるに当って、やはりあのひととの永いつ

き合いを思い、なつかしく、もう一度逢って遊びたい 衝動をこそ感じますが、憎い気はちっとも無いのです し、あのひとだって淋しがりの、とてもいいところを

ません。 たくさん持っているひとなのですから、もう何も言い

れて、うろうろして、つらかったという事だけを知っ ただ、 僕は姉さんに、僕がそのひとの奥さんにこが

れしく思います。 を、さらに深くわかって下さったら、とても僕は、う せめて姉さんだけでも、僕のこれまでの生命の苦しさ うか、と思って下さったらそれでいいんです。なおま ひとりだけが知って、そうして、こっそり、ああ、そ かいなどなさる必要は絶対に無いのですし、姉さんお 知っても、別段、誰かにその事を訴え、弟の生前の思 た慾を言えば、こんな僕の恥ずかしい告白に依って、 いをとげさせてやるとか何とか、そんなキザなおせっ ていただいたらいいのです。だから、姉さんはそれを 僕はいつか、奥さんと、手を握り合った夢を見まし

をしたくらいひどく、滅茶苦茶にいろんな女と遊び狂 手当り次第、さすがのあの洋画家も或る夜しかめつら 僕にはあの半気違いの、いや、ほとんど狂人と言って まいと思いました。道徳がおそろしかったのではなく、 はもう、これだけで満足して、あきらめなければなる 手のひらに奥さんの指のあたたかさが残っていて、僕 きだったのだという事を知り、夢から醒めても、 あきらめようと思い、胸の火をほかへ向けようとして、 もいいあの洋画家が、おそろしくてならないのでした。 た。そうして奥さんも、やはりずっと以前から僕を好 いました。何とかして、奥さんの幻から離れ、忘れ、 僕の

僕は、 の他の女友達を、いちどでも、美しいとか、いじらし 男なんです。僕は、はっきり言えます。僕は、奥さん なんでもなくなりたかったんです。けれども、だめ。 結局、ひとりの女にしか、恋の出来ないたちの

死ぬ前に、たった一度だけ書かせて下さい。

いとか感じた事が無いんです。

姉さん。

……スガちゃん。

女には、本質的な馬鹿なところがあります)それを連 僕がきのう、ちっとも好きでもないダンサア(この その奥さんの名前です。

れて、 来てみたら、 工合いが悪かったけど、とにかくここへ一緒にやって 近いうちに必ず死ぬ気でいたのですが、でも、きのう、 も東京で遊ぶのに疲れて、この馬鹿な女と二、三日、 女を連れて山荘へ来たのは、女に旅行をせがまれ、僕 と思って、やって来たのではなかったのです。 荘 で休むのもわるくないと考え、姉さんには少し 山荘へ来たのは、けれども、まさかけさ死のう 姉さんは東京のお友達のところへ出掛け、

と思っていました。街路や原っぱで死んで、弥次馬た

僕は昔から、西片町のあの家の奧の座敷で死にたい

その時ふと、僕は死ぬなら今だ、と思ったのです。

だったんです。けれども、西片町のあの家は人手に渡 ちに死骸をいじくり廻されるのは、何としても、いや うと思っていたのですが、でも、僕の自殺をさいしょ いまではやはりこの山荘で死ぬよりほかは無かろ

どんなに驚愕し恐怖するだろうと思えば、姉さんと そうも無かったのです。 に発見するのは姉さんで、そうして姉さんは、その時 二人きりの夜に自殺するのは気が重くて、とても出来

発見者になってくれる。 て、そのかわり、 それが、まあ、 頗る鈍物のダンサアが、僕の自殺のすこぶ 何というチャンス。姉さんがいなく

蒲団をひいて、そうして、このみじめな手記にとりか かりました。 に寝かせ、僕ひとりママの亡くなった下のお座敷に 昨夜、ふたりでお酒を飲み、女のひとを二階の洋間

僕には、 希望の地盤が無いんです。さようなら。

姉さん。

死ねるものでは無いんですから。 結局、 僕の死は、自然死です。人は、思想だけでは、

す。 が来年の夏に着るようにと縫い直して下さったでしょ それから、一つ、とてもてれくさいお願いがありま ママのかたみの麻の着物。あれを姉さんが、直治

たんです。

う。あの着物を、僕の棺にいれて下さい。僕、着たかっ

夜が明けて来ました。永いこと苦労をおかけしまし

た。 さようなら。 ゆうべのお酒の酔いは、すっかり醒めています。

僕

は、素面で死ぬんです。 姉さん。 もういちど、さようなら。

僕は、貴族です。

ゆめ。

皆が、私から離れて行く。

直治の死のあと始末をして、それから一箇月間、

私

は冬の山荘にひとりで住んでいた。

の手紙を、水のような気持で、書いて差し上げた。

そうして私は、あのひとに、おそらくはこれが最後

どうやら、あなたも、私をお捨てになったようでご

ざいます。いいえ、だんだんお忘れになるらしゅうご

ざいます。 れども、私は、 幸福なんですの。私の望みどおり

なっています。 も、 ま、 おなかの小さい生命が、私の孤独の微笑のたねに 赤ちゃんが出来たようでございますの。私は、 いっさいを失ったような気がしていますけど、で

れません。この世の中に、戦争だの平和だの貿易だの けがらわしい失策などとは、どうしても私には思わ

組合だの政治だのがあるのは、なんのためだか、この

ごろ私にもわかって来ました。あなたは、ご存じない

でしょう。だから、いつまでも不幸なのですわ。それ

はね、 森の中の沼のように静かでございます。 ヤに輝く誇りがあったら、それは聖母子になるのでご の思いが完成せられて、もういまでは私の胸のうちは、 の冒険の 成就 だけが問題でした。そうして、私のそ てにする気持はありませんでした。 私は、勝ったと思っています。 私には、はじめからあなたの人格とか責任とかをあ マリヤが、たとい夫の子でない子を生んでも、マリ 教えてあげますわ、女がよい子を生むためです。 私のひとすじの恋

私には、古い道徳を平気で無視して、よい子を得た

活とやらをお続けになっていらっしゃるのでしょう。 という満足があるのでございます。 あなたは、その後もやはり、ギロチンギロチンと言っ 紳士やお嬢さんたちとお酒を飲んで、デカダン生

また、 お酒をやめて、ご病気をなおして、永生きをなさっ あなたの最後の闘争の形式なのでしょうから。 私は、それをやめよ、とは申しませぬ。それも

謂悪徳生活をしとおす事のほうが、のちの世の人たち 「立派なお仕事」などよりも、いのちを捨てる気で、所 て立派なお仕事を、などそんな白々しいおざなりみた いなことは、もう私は言いたくないのでございます。

からかえって御礼を言われるようになるかも知れませ 犠牲者。道徳の過渡期の犠牲者。あなたも、 私も、

すくなくとも、私たちの身のまわりに於いては、古い きっとそれなのでございましょう。 革命は、いったい、どこで行われているのでしょう。

ぎもせず、狸寝入りで寝そべっているんですもの。 道徳はやっぱりそのまま、みじんも変らず、私たちの 行く手をさえぎっています。海の表面の波は何やら騒 いでいても、その底の海水は、革命どころか、みじろ けれども私は、これまでの第一回戦では、古い道徳

をたたかうつもりでいるのです。 をわずかながら押しのけ得たと思っています。そうし て、こんどは、生れる子と共に、第二回戦、第三回戦 こいしいひとの子を生み、育てる事が、私の道徳革

あなたが私をお忘れになっても、また、あなたが、

命の完成なのでございます。

完成のために、丈夫で生きて行けそうです。 ひとから、さまざま承りましたが、でも、私にこんな お酒でいのちをお無くしになっても、私は私の革命の あなたの人格のくだらなさを、私はこないだも或る

強さを与えて下さったのは、あなたです。私の胸に、

革命の虹をかけて下さったのはあなたです。 供にも、あなたを誇りにさせようと思っています。 標を与えて下さったのは、あなたです。 私はあなたを誇りにしていますし、また、 生きる目 生れる子

けれども私たちは、 私生児と、その母。 古い道徳とどこまでも争い、

陽のように生きるつもりです。 どうか、あなたも、あなたの闘いをたたかい続けて

下さいまし。

です。もっと、もっと、いくつもの惜しい貴い犠牲が 革命は、まだ、ちっとも、何も、行われていないん

必要のようでございます。

小さい犠牲者が、もうひとりいました。 上原さん。 いまの世の中で、一ばん美しいのは犠牲者です。

だけ、おゆるしをお願いしたい事があるのです。

せんが、けれども、その小さい犠牲者のために、一つ

私はもうあなたに、何もおたのみする気はございま

それは、私の生れた子を、たったいちどでよろしゅ

うございますから、あなたの奥さまに抱かせていただ

きたいのです。そうして、その時、私にこう言わせて いただきます。

げられません。いいえ、私自身にも、なぜそうさせて いただきたいのか、よくわかっていないのです。でも、 ですの」 「これは、直治が、或る女のひとに内緒に生ませた子 なぜ、そうするのか、それだけはどなたにも申し上

ないのです。直治というあの小さい犠牲者のために、 私は、どうしても、そうさせていただかなければなら

どうしても、そうさせていただかなければならないの

ます。これが捨てられ、忘れかけられた女の唯一の幽 ご不快でしょうか。ご不快でも、しのんでいただき

ます。 かないやがらせと思召し、ぜひお聞きいれのほど願い

昭和二十二年二月七日。

M・C マイ、コメデアン。

底本:「斜陽」新潮文庫、 9 5 0 (昭和25) 年11月20日発行 新潮社

校正:細渕紀子

入力:SAME SIDE

(平成4) 年6月5日93刷

2003年1月23日作成

2005年11月21日修正

青空文庫作成ファイル: 青空文庫

校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんで (http://www.aozora.gr.jp/) で作られました。入力、 このファイルは、インターネットの図書館、